■建物名称 キューピー神戸工場新築工事

### Q1 室内環境

色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと

実施設計段階

## 1 音環境 1.1 騒音

dB(A)

|          |                   |                     |                    |                     |                     |          |                 |           | ub(A)    |
|----------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| 建物全体·共用部 | <u>『</u> 分        |                     | 重み係数(既定)=          | 0.50                |                     | 住居·宿泊部分  |                 | 重み係数(既定)= | 0.00     |
| レベル 3.0  | 事・病(待)・ホ・<br>エ・住  | 学(大学等)•病(診          | 物・飲                | 会                   | 学(小中高)              | レベル 3.0  |                 | 病·ホ·住     |          |
| レベル 1    | 50く[騒音レベル]        | 45< [騒音レベ<br>ル]     | 55く[騒音レベ<br>ル]     | 40<[騒音レベ<br>ル]      | 60く[騒音レベ<br>ル]      | レベル 1    | 45<[騒音レベル       | ]         |          |
| レベル 2    | (該当するレベルなし)       | (該当するレベルなし)         | (該当するレベルなし)        | (該当するレベルなし)         | 50< [騒音レベ<br>ル] ≦60 | レベル 2    | (該当するレベルな       | il)       |          |
| ■レベル 3   | 45<[騒音レベ<br>ル]≦50 | 40<[騒音レベ<br>ル]≦45   |                    | 35<[騒音レベ<br>ル]≦40   | 45<[騒音レベ<br>ル]≦50   | ■レベル 3   | 40< [騒音レベル] ≦45 |           |          |
| レベル 4    | 40<[騒音レベ<br>ル]≦45 | 35< [騒音レベ<br>ル] ≦40 | 45<[騒音レベ<br>ル] ≦50 | 30< [騒音レベ<br>ル] ≦35 | 35<[騒音レベ<br>ル]≦45   | レベル 4    | 35< [騒音レベル] ≦40 |           |          |
| レベル 5    | [騒音レベル] ≦<br>40   | [騒音レベル]≦<br>35      |                    | [騒音レベル] ≦<br>30     | [騒音レベル] ≦<br>35     | レベル 5    | [騒音レベル] ≦3      | 5         |          |
| 騒音: 室内許容 | 騒音レベル *           |                     |                    |                     |                     |          |                 |           |          |
|          | 20                | 25                  | 30                 | 35                  | 40                  | 45       | 50              | 55        | 60       |
| NC~NR    | 10~15             | 15~20               | 20~25              | 25~30               | 30~35               | 35~40    | 40~45           | 45~50     | 50~55    |
| うるささ     | 無音感———            |                     | 非常に静か              |                     | ―特に気にならない           | <u> </u> | 騒音を感じる—         |           | 騒音を無視できれ |
| 会話・電話への  |                   | •                   | 5m離れてささ            |                     | 10m離れて会議可能          | 1        | f通会話(3m以内)—     |           | 大声会話(3m) |
| 影響       |                   |                     | やき声が聞こえる           |                     | 電話は支障なし             |          | 電話は可能—          |           | 電話やや困難   |
|          |                   |                     |                    |                     |                     |          |                 |           |          |

ない スタジオ アナウンススタジオ ラジオスタジオ テレビスタジオ 主調整室 一般事務室 無音室 集会・ホール ホテルロビー 音楽堂 劇場(中) 舞台劇場 映画館・プラネタリウム 病院 聴力試験室 特別病室 手術室·病室 診療室 検査室 待合室 ホテル・住宅 ロビー 一般事務室 書斎 寝室·客室 宴会場 重役室・大会議室 応接室 タイプ・計算室 一般事務室 小会議室 公共建物 学校·教会 美術館·博物館 公会堂兼体育館 屋内スポーツ施設(拡) 公会堂 図書閲覧室 研究室·普通教室 音楽教室 講堂·礼拝堂 音楽喫茶店 廊下 書籍店 一般商店 商業建物 銀行・レストラン 食堂
\*)日本建築学会編:建築設計資料集成 I、環境、p13、丸善、1978 宝石店・美術品店

### 1.2 遮音

### ----1.2.1 開口部遮音件能

| 1.2.1 防口印题自工化 |                       |         |                |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------|---------|----------------|--|--|--|--|--|
| 建物全体・共用部      | <b>重み係数(既定)= 0.60</b> | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)= 0.00 |  |  |  |  |  |
| レベル 5.0       | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住     | レベル 3.0 | 病•ホ•住          |  |  |  |  |  |
| レベル 1         | T-1未満                 | レベル 1   | T-1未満          |  |  |  |  |  |
| レベル 2         | (該当するレベルなし)           | レベル 2   | (該当するレベルなし)    |  |  |  |  |  |
| レベル 3         | T-1                   | ■レベル 3  | T-1            |  |  |  |  |  |
| レベル 4         | (該当するレベルなし)           | レベル 4   | (該当するレベルなし)    |  |  |  |  |  |
| ■レベル 5        | T-2以上                 | レベル 5   | T-2以上          |  |  |  |  |  |

### 1.2.2 界壁遮音性能

| 建物全体·共用部分 |         | 重み係数(既定)= 0.40 | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)= 0.00 |  |
|-----------|---------|----------------|---------|----------------|--|
| レベル 4.0   | 事・学・飲・エ | 病(診)           | レベル 3.0 | 病·ホ·住          |  |
| レベル 1     | Dr-30未満 | Dr-35未満        | レベル 1   | Dr-40未満        |  |
| レベル 2     | Dr-30   | Dr-35          | レベル 2   | Dr-40          |  |
| レベル 3     | Dr-35   | Dr-40          | ■レベル 3  | Dr-45          |  |
| ■レベル 4    | Dr-40   | Dr-45          | レベル 4   | Dr-50          |  |
| レベル 5     | Dr-45以上 | Dr-50以上        | レベル 5   | Dr-55以上        |  |

### 1.2.3 界床遮音性能(軽量衝擊源)

### 〈評価しない〉

| 建物全体·共用部 | 分 重み係数(既定)= 0.00 | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)= 0.00  |
|----------|------------------|---------|-----------------|
| レベル 3.0  | 学                | レベル 3.0 | 病·ホ·住           |
| レベル 1    | Lr-65より悪い        | レベル 1   | Lr-55より悪い       |
| レベル 2    | Lr-65            | レベル 2   | Lr-55           |
| ■レベル 3   | Lr-60            | ■レベル 3  | Lr-50           |
| レベル 4    | Lr-55            | レベル 4   | Lr-45           |
| レベル 5    | Lr-50 またはそれより良い  | レベル 5   | Lr-40 またはそれより良い |

### 1.2.4 界床遮音性能 (重量衝擊源)

### 〈評価しない〉

|   |          | はい (エエロナ※) は「間のない     | •       |                 |
|---|----------|-----------------------|---------|-----------------|
|   | 建物全体・共用部 | <b>童み係数(既定)= 0.00</b> | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)= 0.00  |
|   | レベル 3.0  | 学                     | レベル 3.0 | 病•ホ•住           |
| Ì | レベル 1    | -<br>Lr-65より悪い        | レベル 1   | Lr-60より悪い       |
|   | レベル 2    | Lr-65                 | レベル 2   | Lr-60           |
|   | ■レベル 3   | Lr-60                 | ■レベル 3  | Lr-55           |
|   | レベル 4    | Lr-55                 | レベル 4   | Lr-50           |
|   | レベル 5    | Lr-50 またはそれより良い       | レベル 5   | Lr-45 またはそれより良い |

### 1.3 吸音

| • | ~ =      |                         |         |                         |
|---|----------|-------------------------|---------|-------------------------|
|   | 建物全体·共用部 | 重み係数(既定) = 0.20         | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定) = 0.00         |
|   | レベル 3.0  | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ         | レベル 3.0 | 病・ホ                     |
| 1 | レベル 1    | 吸音材を使用していない。            | レベル 1   | 吸音材を使用していない。            |
|   | レベル 2    | (該当するレベルなし)             | レベル 2   | (該当するレベルなし)             |
|   | ■レベル 3   | 壁、床、天井のうち一面に吸音材を使用している。 | ■レベル 3  | 壁、床、天井のうち一面に吸音材を使用している。 |
|   | レベル 4    | 壁、床、天井のうち二面に吸音材を使用している。 | レベル 4   | 壁、床、天井のうち二面に吸音材を使用している。 |
|   | レベル 5    | 壁、床、天井に吸音材を使用している。      | レベル 5   | 壁、床、天井に吸音材を使用している。      |

## 2 温熱環境 2.1 室温制御

| 建物全体・共用部 | 分                                                                       |                                          | 重み係数(既定)=                                                               | 0.30                                                                       |                                                                 |                                                                         | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)=                                | 0.00                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| レベル 3.0  | 事                                                                       | 病(待)・ホ・エ・住                               | 病(診)                                                                    | 学(大学等)                                                                     | 学(小中高)                                                          | 物・飲・会                                                                   | レベル 3.0 | 病·ホ                                      | 住                                                                       |
| レベル 1    | レベル2を満たさない。                                                             | を強いる室温を<br>実現するための<br>最低限の設備容<br>量が確保されて | 冬期21℃、夏期<br>28℃と多少我慢<br>を強いる室温を<br>実現するための<br>最低限の設備容<br>量が確保されて<br>いる。 | 冬期10℃以上、<br>夏期30℃以下と<br>多少我慢を強い<br>る室温を実現す<br>るための最低限<br>の設備容量が<br>保されている。 | (該当するレベルな                                                       | 冬期18℃、夏期<br>28℃と多少我慢<br>を強いる室温を<br>実現するための<br>最低限の設備容<br>量が確保されて<br>いる。 | レベル 1   | を強いる室温を<br>実現するための<br>最低限の設備容<br>量が確保されて | 冬期18℃、夏期<br>28℃と多少我慢<br>を強いる室温を<br>実現するための<br>最低限の設備容<br>量が確保されて<br>いる。 |
|          | 冬期20℃、夏期<br>28℃と多少我慢<br>を強いる室温を<br>実現するための<br>最低限の設備容<br>量が確保されて<br>いる。 |                                          |                                                                         |                                                                            | (該当するレベルな                                                       | <b>なし</b> )                                                             | レベル 2   |                                          |                                                                         |
| ■レベル 3   |                                                                         | の室温を実現するための設備容量が確保されて                    | 一般的な設定値である冬期<br>23℃、夏期26℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。                       | -般的な冬期<br>20℃、夏期27℃<br>の室温を実現す<br>るための設備容<br>量が確保されて<br>いる。                | 冬期18℃以上、<br>夏期28℃以下の<br>室温を実現する<br>ための最低限の<br>設備容量が確保<br>されている。 | 一般的な設定値である冬期<br>20℃、夏期26℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。                       | ■レベル 3  | 一般的な設定値で<br>夏期26℃の室温で<br>設備容量が確保で        | を実現するための                                                                |
| レベル 4    |                                                                         |                                          |                                                                         |                                                                            | 冬期20℃以上、<br>夏期25℃以下の<br>室温を実現する<br>ための設備容量<br>が確保されてい           |                                                                         | レベル 4   |                                          |                                                                         |
| レベル 5    | 冬期24℃、夏期24℃の室温を実現することが可能な設備容量が確保されている。                                  |                                          |                                                                         |                                                                            | 冬期22℃以上、<br>夏期24℃以下の<br>室温を実現する<br>ことが可能な設<br>備容量が確保されている。      | 冬期22℃、夏期<br>24℃の室温を実<br>現することが可<br>能な設備容量が<br>確保されている。                  | レベル 5   | 冬期24°C、夏期20<br>することが可能な<br>されている。        |                                                                         |

### 2.1.2 外皮性能

| 建物全体 共用部 | 分 重み係数(既定) = 0.20                                                                                                                      | 住居·宿泊部分 |                                                                                                                                                | 重み係数(既定)= 0.00                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| レベル 5.0  | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住                                                                                                                      | レベル 3.0 | 病·ホ                                                                                                                                            | 住                                          |
| レベル 1    | 窓システム、外壁、屋根や床(特にピロティ)において熱の侵入に対して<br>配慮が無く、断熱性能が低い。<br>(窓システムSC:0.7程度、U=6.0(W/m2K) 程度、外壁・その他:<br>U=3.0(W/m2K) 程度)                      | レベル 1   | 窓システム、外壁、屋根や床(特に<br>ピロティ)において熱の侵入に対し<br>て配慮が無く、断熱性能が低い。<br>(窓システムSC:0.7程度、<br>U=6.0(W/mZK)程度、外壁その他:<br>U=3.0(W/mZK)程度)                         | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱<br>等性能等級」における等級1を満た<br>す。 |
| レベル 2    |                                                                                                                                        | レベル 2   |                                                                                                                                                | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱<br>等性能等級」における等級2を満た<br>す。 |
| レベル 3    | 窓システム、外壁、屋根や床(特にピロティ)において、室内への熱の侵入に対しての配慮がなされており、実用上、日射遮蔽性能および断熱性能に問題がない。<br>(窓システムSC:0.5程度、U=4.0(W/m2K)程度、外壁・その他:<br>U=2.0(W/m2K)程度)  | ■レベル 3  | 窓システム、外壁、屋根や床(特に<br>ピロティ)において、室内への熱の<br>侵入に対しての配慮がなされており、実用上、日射遮蔽性能および断<br>熱性能に問題がない。(窓)ステム<br>SC:05程度、U=4.0W/m2K/程度、<br>外壁その他:U=2.0(W/m2K)程度、 |                                            |
| レベル 4    |                                                                                                                                        | レベル 4   |                                                                                                                                                | (該当するレベルなし)                                |
| ■レベル 5   | 窓システム、外壁、屋根や床(特にピロティ)において、室内への熱の侵入に対して、十分な配慮がなされており、最良の日射遮蔽性能および断熱性能を有する。<br>(窓システムSC:0.2程度、U=3.0(W/m2K) 程度、外壁その他:<br>U=1.0(W/m2K) 程度) | レベル 5   | 窓システム、外壁、屋根や床(特にピロティ)において、室内への熱の侵入に対して、十分な配慮がなされており、最良の日射遮蔽性能および断熱性能を有する。(窓システムSC:0.2程度、U=3.0(W/m2K)程度、外壁その他:U=1.0(W/m2K)程度)                   | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱<br>等性能等級」における等級4を満た<br>す。 |

### 2.1.3 ゾーン別制御性

| 2.1.3 ソーン別刊 | 可仰性                                                                                           |                                                                                |                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建物全体·共用部    | 分 重み係数(既定)=                                                                                   | 0.30                                                                           | 対応可能な                                                                                     |
| レベル 3.0     | 事・病・ホ・エ                                                                                       | 物・飲・会                                                                          | 空調システムの例                                                                                  |
| レベル 1       | 方位別やペリメータとインテリア別などの区別が無く、<br>1系統で空調システムが計画されており、季節別に冷暖切り替えが必要である。                             | 同一フロアで冷暖房のゾーニングが無く、1系統で空調システムが計画されている。空調モードの選択では冷暖房の切り替えが必要である。                | 単一ダクト方式、2管式FCU方式(ゾー<br>ニングがない、冷暖切り替え)                                                     |
| レベル 2       |                                                                                               |                                                                                |                                                                                           |
| ■レベル 3      | 方位別、ペリメータとインテリア別や内部負荷の分布などを考慮し、大まかな空調のゾーニングがなされており、冷房・暖房は切り替えとなる空調システムとしている。                  | 同一フロアで用途別や熱負荷別に複数にゾーニング<br>がなされており、同一フロアで冷房・暖房は切り替えと<br>なる空調システムが計画されている。      | 単一ダクト方式、2管式FCU方式(ゾーニングのグレード評価、冷暖切り替え)                                                     |
| レベル 4       | レベル3程度の空調のゾーニングがなされており、さら<br>にゾーン別に冷房・暖房の選択が可能な空調システ<br>ムとしている。                               | 別に冷房・暖房の選択か可能な空調ンステムか計画                                                        | 二重ダクト方式(AHUで4管式)、4管式<br>FCU方式、タスク・アンビエント空調方式<br>(ゾーニングのグレード、冷暖同時の双<br>方を評価)               |
| レベル 5       | 方位別やペリメータとインテリア別など空調系統が分かれている上、さらに細かな空調ゾーニング(概ね40m²以下)がされている。さらにゾーン別に冷房・暖房の選択が自由な空調システムとしている。 | 同一フログで、熱負何別に元り場・ナプント用に細かく<br>ゾーニングがなされており、各ゾーン単位で冷房・暖房<br>ば可能なかか訳。フェノルで表面されている | マルチユニット型ヒートポンプ方式(冷暖<br>同時)、二重ダクト方式(AHUで4管<br>式)、4管式FCU方式レベル3、4以上の<br>細かなゾーニング(40m2程度)による。 |

### 2.2 湿度制御

| 建物全体·共用部 | 分                                              | 重み係数(既定)=                                              | 0.20                                                 | 住居·宿泊部分 |                                                                  | 重み係数(既定)= 0.00                                                                           |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| レベル 3.0  | 事・物・飲・会・病・ホ・エ・住                                | 学(大学等)                                                 | 学(小中高)                                               | レベル 3.0 | 病·ホ                                                              | 住                                                                                        |
| レベル 1    | レベル3を満たさない。                                    | レベル3を満たさない。                                            | レベル3を満たさない。                                          | レベル 1   | レベル3を満たさない。                                                      | 何も配慮していない。                                                                               |
| レベル 2    |                                                |                                                        |                                                      | レベル 2   |                                                                  | (該当するレベルなし)                                                                              |
| ■レベル 3   | 加湿機能を有し、かつ一般的な冬期40%、夏期50%の湿度を実現する設備容量が確保されている。 | 加湿機能を有し、かつ一般的な冬期40~<br>70%、夏期50~<br>65%の湿度を実現する設備保されてい | 一般的な冬期30<br>~45%、夏期<br>55%~80%の範<br>囲にある。            | ■レベル 3  | 加湿機能を有し、かつ一般的な夏期50%、冬期40%の湿度を実現する設備容量が確保されている。                   | 適切な換気機能を有し、熱橋となる<br>部分の断熱補強、防湿層、通気層<br>の設置等の結露防止対策がとられ<br>ている。                           |
| レベル 4    |                                                |                                                        |                                                      | レベル 4   |                                                                  | 除湿機能を有し、熱橋となる部分の<br>断熱補強、防湿層、通気層の設置<br>等の結露防止対策がとられている。                                  |
| レベル 5    | 加湿機能・除湿機能を有し、かつ45%~55%の範囲の温度を実現す               | 加湿機能・除湿機能を有し、かつ45%~55%の範囲の湿度を実現することが可能な設備容量が確保されている。   | 加湿機能・除湿機能を有し、かつ45%~55%の範囲の湿度を実現することが可能な設備容量が確保されている。 | レベル 5   | 加湿機能・除湿機能を有し、かつ<br>45%~55%の範囲の湿度を実現す<br>ることが可能な設備容量が確保さ<br>れている。 | 加湿・除湿機能を有し、45%~55%<br>の快適範囲を設定し、なおかつ、熱<br>橋となる部分の断熱補強、防湿層、<br>通気層の設置等の結露防止対策<br>がとられている。 |

## 2.3 空調方式

| 生酮刀 丸    |                                                                                                   |                                                                                                                                         |         |                                                                                                           |                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建物全体·共用部 | <b>『</b> 分                                                                                        | 重み係数(既定)= 0.30                                                                                                                          | 住居·宿泊部分 |                                                                                                           | 重み係数(既定)= 0.00                                                                                       |
| レベル 5.0  | 事・学・物・飲・会・病(待)・ホ・エ・住                                                                              | 病(診) レベル 3                                                                                                                              |         | 病·ホ                                                                                                       | 住                                                                                                    |
| レベル 1    | 居住域の上下温度差や気流速度に<br>ついて特に配慮していない空調方<br>式が計画されている。                                                  | 居住域の上下温度差や気流速度に<br>ついて特に配慮していない空調方<br>式が計画されている。                                                                                        | レベル 1   | 居住域の上下温度差や気流速度に<br>ついて特に配慮していない空調方<br>式が計画されている。                                                          | 空調居住域の上下温度差、気流速度や非空調部屋との室間温度差などについて特に配慮していない空調方式が採用されている。                                            |
| レベル 2    |                                                                                                   |                                                                                                                                         | レベル 2   |                                                                                                           |                                                                                                      |
| レベル 3    | の上下温度差や気流速度に配慮した給排気計画がされている。上下温度差及び気流速度の目標値をおなたまたの以内の25m~65m~65m~65m~65m~65m~65m~65m~65m~65m~6    | 通常の空調方式であるが、居住域<br>の上下温度差や気流速度および診<br>療室内の間仕切りなどに配慮した<br>給排気計画がされている。上下温<br>度差及び気流速度の目標値をおお<br>よる。<br>といている。                            | ■レベル 3  |                                                                                                           | 空調居住域の上下温度差、気流速度の目標値をおおよそ4℃以内、0.4m/8程度に設定している。トイレ・<br>格室などを含めた非空調部分でもスポット的空調対応が可能で、室間温度差を軽減することができる。 |
| レベル 4    |                                                                                                   |                                                                                                                                         | レベル 4   |                                                                                                           |                                                                                                      |
| ■レベル 5   | が少なくなるように配慮された空調<br>方式*が採用されている。あるい<br>は、その他の空調方式で、上下温<br>度差および気流速度の目標値をお<br>およそ2°C以内、0.15m/s程度に設 | 居住域の上下温度差や気流速度<br>が少なくなり、また診療室内の間付<br>切りに配慮された空調方式・が採<br>用されている。あるいは、その他の<br>空調方式で、上下温度差および気<br>流速度の目標値をおおよそ2°C以<br>内、0.15m/s程度に設定している。 | レベル 5   | 居住域の上下温度差や気流速度<br>が少なくなるように配慮された空調<br>方式・が採用されている。上下温<br>度差および気流速度の目標値をお<br>およそ2℃以内、0.15m/s程度に設<br>定している。 | 空調居住域の上下温度差、気流速度の目標値をおおよそ2℃以内、<br>0.2m/s程度に設定している。トイレ・<br>浴室などを含めた全室が空調可能<br>とし、室間温度差を無くすことができ<br>る。 |

<sup>\*</sup> 例えば、天井・床輻射冷暖房方式や床吹出し方式などを指す。

# 3 光·視環境 3.1 昼光利用 3.1.1 昼光率

| 5 至70千                   |                   |         |                    |                   |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------|--|--|--|
| 建物全体・共用部分 重み係数(既定)= 0.60 |                   | 住居·宿泊部分 |                    | 重み係数(既定)= 0.00    |  |  |  |
| レベル 5.0                  | 事・学・病・ホ・エ・住       | レベル 3.0 | 病・ホ                | 住                 |  |  |  |
| レベル 1                    | [昼光率] <1.0%       | レベル 1   | [昼光率] <0.5%        | [昼光率] <0.5%       |  |  |  |
| レベル 2                    | 1.0%≦ [昼光率] <1.5% | レベル 2   | 0.5%≦ [昼光率] <0.75% | 0.5%≦ [昼光率] <1.0% |  |  |  |
| レベル 3                    | 1.5%≦ [昼光率] <2.0% | ■レベル 3  | 0.75%≦ [昼光率] <1.0% | 1.0%≦ [昼光率] <1.5% |  |  |  |
| レベル 4                    | 2.0%≦ [昼光率] <2.5% | レベル 4   | 1.0%≦ [昼光率] <1.25% | 1.5%≦ [昼光率] <2.0% |  |  |  |
| ■レベル 5                   | 2.5%≦ [昼光率]       | レベル 5   | 1.25%≦ [昼光率]       | 2.0%≦ [昼光率]       |  |  |  |

## 3.1.2 方位別開口

## <評価しない>

| 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)= 0.00 |
|---------|----------------|
| レベル 3.0 | 住              |
| レベル 1   | 南面に窓がない。       |
| レベル 2   | (該当するレベルなし)    |
| ■レベル 3  | 南面に窓がある。       |
| レベル 4   | (該当するレベルなし)    |
| レベル 5   | 南、東の両面に窓がある。   |

## 3.1.3 昼光利用設備

| 建物全体・共用部分 |                                  | 重み係数(既定)= 0.40 | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)= 0.00 |
|-----------|----------------------------------|----------------|---------|----------------|
| レベル 4.0   | 事・学・エ                            | 物・飲・病・ホ・住      | レベル 3.0 | 病・ホ・住          |
| レベル 1     | (該当するレベルなし)                      | (該当するレベルなし)    | レベル 1   | (該当するレベルなし)    |
| レベル 2     | (該当するレベルなし)                      | (該当するレベルなし)    | レベル 2   | (該当するレベルなし)    |
| レベル 3     | 昼光利用設備がない。                       | 昼光利用設備がない。     | ■レベル 3  | 昼光利用設備がない。     |
| ■レベル 4    | 昼光利用設備が1種類ある。                    | (該当するレベルなし)    | レベル 4   | (該当するレベルなし)    |
|           | 昼光利用設備が2種類以上ある、<br>または高度な機能を有する。 | 昼光利用設備がある。     | レベル 5   | 昼光利用設備がある。     |

## 3.2 グレア対策

### 3.2.1 昼光制御

| 建物全体・共用部分 |                                                   | 重み係数(既定)= 0.60                                           | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)= 0.00                                           |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| レベル 3.0   | 事・学(大学等)・病・ホ・エ・住                                  | 学(小中高)                                                   | レベル 3.0 | 病・ホ・住                                                    |
| レベル 1     | 何もない。                                             | 何もない。                                                    | レベル 1   | 何もない。                                                    |
| レベル 2     | スクリーン、オーニング、庇によりグ<br>レアを制御。                       | (該当するレベルなし)                                              | レベル 2   | (該当するレベルなし)                                              |
|           | フィンドによりプレアを制御、もしくはスクリーン、オーニング、庇のうち2種類を組み合わせてグレアを制 |                                                          | ■レベル 3  | カーテン、スクリーン、オーニング、庇によりグレアを制御。                             |
| レベル 4     | グ、庇のうち1種類以上を組合せて                                  | ブラインドによりグレアを制御、もしくはカーテン、スクリーン、オーニング、庇のうち、2種類以上を組み合わせて制御。 |         | ブラインドによりグレアを制御、もしくはカーテン、スクリーン、オーニング、庇のうち、2種類以上を組み合わせて制御。 |
|           | 日野制御ノフイント寺によりクレア                                  | ブラインドに、カーテン、スクリーン、オーニング、庇のうち、1種類以上を組み合わせて制御。             | レベル 5   | ブラインドに、カーテン、スクリーン、オーニング、庇のうち、1種類以上を<br>組み合わせて制御。         |

### 3.2.2 映り込み対策

### 〈評価しない〉

## 3.3 照度

| 建物全体·共用部 | 分                                                                                                                                                    | 重み係数(既定)=                                    | 0.15                                    |              |                                         | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)=                               | 0.00                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| レベル 4.0  | 事・病(診)・エ                                                                                                                                             | 学                                            | 病(待)                                    | ホ            | 住                                       | レベル 3.0 | 病                                       | ホ·住                                  |
| レベル 1    | (該当するレベルなし)                                                                                                                                          | [照度] <300 lx                                 | [照度] <150lx                             | [照度] <100 lx | [照度] <100 lx                            | レベル 1   | [照度] <150 lx                            | [照度] <100 lx                         |
| レベル 2    | [照度]<300lx、または1000lx≦[照度]                                                                                                                            | (該当するレベルなし)                                  | (該当するレベルなし)                             | (該当するレベルなし)  | (該当するレベルなし)                             | レベル 2   | (該当するレベルなし)                             | (該当するレベルなし)                          |
| レベル 3    | 全般照明方式の場合で、300 Ix ≦ [照度] く500 Ix。<br>く500 Ix。<br>タスク・アンビエント照明方式もしく<br>はこれに準ずる照明方式の場合で、タスク照度が300 Ix 以上500 Ix 表<br>満、またはアンビエント照度がタスク照度の1/3未満もしくは2/3以上。 | 300lx≦ [照度]<br><500lx、<br>または 750lx≦<br>[照度] | 150 lx≦ [照度]                            | 100 lx≦ [照度] | 100 lx≦[照度]                             | ■レベル 3  | 150 lx≦ [照度]                            | 100 lx≦ [照度]                         |
| ■レベル 4   | 全般照明方式の場合で、照度が<br>500k以上1000k未満。<br>タスク・アンビエント照明方式もしく<br>はこれに準ずる照明方式の場合<br>で、タスク照度が500k以上1000k<br>未満、かつアンビエント照度がタス<br>ク照度の1/3以上2/3未満。                | 500lx≦ [照度]<br><750                          | レベル3を満た<br>し、かつ壁面の<br>鉛直面照度が<br>1001x以上 | (該当するレベルなし)  | レベル3を満た<br>し、かつ壁面の<br>鉛直面照度が<br>1001x以上 | レベル 4   | レベル3を満た<br>し、かつ壁面の<br>鉛直面照度が<br>100lx以上 | (該当するレベルなし)                          |
| レベル 5    | タスク・アンビエント照明方式もしく<br>はこれに準ずる照明方式の場合<br>で、タスク照度が500k以上1000k<br>未満、かつアンビエント照度がタスク照度の1/3以上2/3未満、かつ壁<br>面の鉛直面照度もしくは天井面の<br>水平面照度が100k以上。                 | (該当するレベルなし)                                  | (該当するレベルなし)                             | (該当するレベルなし)  | (該当するレベルなし)                             | レベル 5   | (該当するレベルなし)                             | レベル3を満た<br>し、かつ複数の<br>機器の使い分け<br>が可能 |

## 3.4 照明制御

| m | ייין נייון רעי |   |                                                       |                                  |         |                    |                                                         |
|---|----------------|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------|
|   | 建物全体·共用部分      |   | 分                                                     | 重み係数(既定)= 0.25                   | 住居·宿泊部分 |                    | 重み係数(既定)= 0.00                                          |
| I | レベル 3.0        | ) | 事・学(大学等)・物・病・ホ・エ・住                                    | 学(小中高)                           | レベル 3.0 | 病                  | ホ・住                                                     |
|   | レベル 1          | 1 |                                                       | 明るさや学習形態に応じた制御区画ではない。            | レベル 1   | 照明制御ができない。         | 照明制御ができない。                                              |
| Ī | レベル 2          | 2 | (該当するレベルなし)                                           | (該当するレベルなし)                      | レベル 2   | (該当するレベルなし)        | (該当するレベルなし)                                             |
|   | ■レベル:          |   | 4作業単位で照明制御できる、または、照明制御盤・器具等で調整できる。                    |                                  | ■レベル 3  |                    | 室内全体に対して照明制御盤、器<br>具等による大まかな調整ができる。                     |
|   | レベルム           | 4 | (該当するレベルなし)                                           | (該当するレベルなし)                      | レベル 4   | (該当するレベルなし)        | (該当するレベルなし)                                             |
|   | レベル き          |   | 1作業単位で照明制御でき、かつ、<br>端末・リモコン等で調整できる、また<br>は自動照明制御ができる。 | レベル3を満たしている。かつ、部<br>分的に自動調光ができる。 | レベル 5   | ベッド単位の細かな照明制御ができる。 | 室内の複数部分に対して端末、リモ<br>コン等で細かい照明制御ができる、<br>または、自動照明制御ができる。 |

## 4 空気質環境 4.1 発生源対策

### 4.1.1 化学污染物質

| 建物全体・共用部 | 分                                                                                                                             | 重み係数(既定)= 0.33                                                                 | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定) = 0.00                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レベル 4.0  | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                                                                                                             | 學 (小中高)                                                                        | レベル 3.0 | 病·ホ·住                                                                                                                                             |
| レベル 1    | (該当するレベルなし)                                                                                                                   | レベル3を満たさない。                                                                    | レベル 1   | (該当するレベルなし)                                                                                                                                       |
| レベル 2    | (該当するレベルなし)                                                                                                                   | (該当するレヘルなし)                                                                    | レベル 2   | (該当するレベルなし)                                                                                                                                       |
| レベル 3    | 建築基準法を満たしている。                                                                                                                 | ボルムアルナビト温度が100µg/m3以下。<br>かつ、トルエン温度が260µg/m3以下。<br>加速によらない場合、建築基準法<br>を満たしている。 | ■レベル 3  | 建築基準法を満たしている。                                                                                                                                     |
| ■レベル 4   | 建築基準法を満たしており、かつ建<br>築基準法規制対象外となる建築材<br>料(告示対象外の建材およびJIS・<br>JAS規格のF☆☆☆か)をほぼ全面<br>的(床・壁・天井・天井裏の面積の<br>合計の70%以上の面積)に採用し<br>ている。 | ホルムアルデヒド濃度が75p g/m3<br>以下。<br>かつ、トルエン濃度が195p g/m3以<br>下。                       | レベル 4   | 建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料(告示対象外の建材およびJIS・JAS規格のF☆☆☆☆〉をほぼ全面的(床・壁・天井・天井裏の面積の合計の70%以上の面積)に採用している。                                             |
| レベル 5    | JAS規格のF☆☆☆☆)をほぼ全面                                                                                                             | ホルムアルデヒド濃度が50µg/m3以下。<br>いつ、トルエン濃度が130µg/m3以下。                                 | レベル 5   | 建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料(告示対象外の建材およびJIS・JAS規格のF☆☆☆☆〉をほぼ全面的(床・壁・天井・天井裏の面積の合計の90%以上の面積)に採用している。さらに、ホルムアルデヒド以外のVOCについても放散量が少ない建材を全面的に採用している。 |

### 4.1.2 アスペスト対策

### 〈評価しない〉

### 4.2 換気

### 4.2.1 換気量

| 7.2.1 1天八里 |                                                                                                                   |                                      |         |                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建物全体·共用部   | 分                                                                                                                 | 重み係数(既定)= 0.25                       | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)= 0.00                                                                                    |
| レベル 3.0    | ・学(大学等)・物・飲・会・病・ホ・エ・                                                                                              | 学(小中高)                               | レベル 3.0 | 病·ホ·住                                                                                             |
| レベル 1      | レベル3を満たさない。                                                                                                       | (該当するレベルなし)                          | レベル 1   | レベル3を満たさない。                                                                                       |
| レベル 2      | (該当するレベルなし)                                                                                                       | (該当するレベルなし)                          | レベル 2   | (該当するレベルなし)                                                                                       |
| ■レベル 3     | 中央管理方式の空気調和設備が<br>設置されている居室の場合は25㎡<br>/h人以上。中央管理方式でない場<br>合は建築基準法(シックハウス対応<br>含む)および建築物衛生法を満た<br>す換気量となっている。      | 建築基準法(シックハウス対応含む)を満たす換気量となっている。      | ■レベル 3  | 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は25㎡/h<br>人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法(シックハウス対応含む)および建築物衛生法を満たす換気量となっている。      |
| 1.001.4    | 中央管理方式の空気調和設備が<br>設置されている居室の場合は30㎡<br>/h人以上。中央管理方式でない場<br>合は建築基準法(シックハウス対応<br>含む)および建築物衛生法を満た<br>す換気量の1.2倍となっている。 | 建築基準法(シックハウス対応含む)を満たす換気量の1.2倍となっている。 | レベル 4   | 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は30㎡/h<br>人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法(シックハウス対応含む)および建築物衛生法を満たす換気量の1.2倍となっている。 |
| 1.001 5    | 中央管理方式の空気調和設備が<br>設置されている居室の場合は35㎡<br>/h人以上。中央管理方式でない場<br>合は建築基準法(シックハウス対応<br>含む)および建築物衛生法を満た<br>す換気量の1.4倍となっている。 | 建築基準法(シックハウス対応含む)を満たす換気量の1.4倍となっている。 | レベル 5   | 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は35㎡/h<br>人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法(シックハウス対応含む)および建築物衛生法を満たす換気量の1.4倍となっている。 |

### 4.2.2 自然換気性能

| 建物全体・共用部 | 分                                                                                                                                                                                   | 重み係数(既定)= 0.25              | 住居·宿泊部分 |                                                                                                                                                                                      | 重み係数(既定)= 0.00                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| レベル 3.0  | 事・学(大学)・エ                                                                                                                                                                           | 学(小中高)                      | レベル 3.0 | 病·ホ                                                                                                                                                                                  | 住                             |
| レベル 1    | レベル3を満たさない。                                                                                                                                                                         | レベル3を満たさない。                 | レベル 1   | レベル3を満たさない。                                                                                                                                                                          | レベル3を満たさない。                   |
| レベル 2    | (該当するレベルなし)                                                                                                                                                                         | (該当するレベルなし)                 | レベル 2   | (該当するレベルなし)                                                                                                                                                                          | (該当するレベルなし)                   |
| ■レベル 3   | 窓が開閉不可能な居室において、<br>自然換気有効開口がない、または<br>25cm2/m2未満。あるいは窓が開閉<br>可能な居室において、自然換気有<br>効開口面積が居室床面積の1/50<br>以上                                                                              | 自然換気有効開口面積が居室床<br>面積の1/20以上 | ■レベル 3  | 窓が開閉不可能な居室において自然換気有効開口がない、または50cm2/m2末満。あるいは窓が開閉可能な居室において、自然換気有効開口面積が居室床面積の1/20以上                                                                                                    | 居室面積の1/10以上の開閉可能な窓を確保している。    |
|          | 窓が開閉不可能な居室において、<br>自然換気有効開口面積が<br>25cm2/m2以上。あるいは、窓が開<br>閉可能な居室において、自然換気<br>有効開口面積が居室床面積の<br>1/30以上。あるいは、必要外気量<br>の2倍以上の外気冷房の採用により室内空気質の向上が期待でき<br>る。                               | 自然換気有効開口面積が居室床<br>面積の1/15以上 | レベル 4   |                                                                                                                                                                                      | 居室面積の1/8以上の開閉可能な<br>窓を確保している。 |
| レベル 5    | 窓が開閉不可能な居室において、<br>自然換気有効開口面積が<br>50cm2/m2以上。あるいは、窓が開<br>閉可能な居室において、自然換気<br>有効開口面積が居室床面積の<br>1/15以上。あるいは、レベル4の自<br>然換気有効開口面積を満たし、か<br>つ必要外気量の2倍以上の外気冷<br>房の採用により室内空気質の向上<br>が期待できる。 | 自然換気有効開口面積が居室床<br>面積の1/10以上 | レベル 5   | 窓が開閉不可能な居室において、<br>自然換気有効開口面積が100<br>cm2/m2以上。あるいは、窓が開閉<br>可能な居室において、自然換気有<br>効開口面積が居室床面積の1/10<br>以上、あるいは、レベル4の自然換<br>気有効開口面積を満たし、かつ必<br>要外気量の2倍以上の外気冷房の<br>採用により室内空気質の向上が期<br>待できる。 | 居室面積の1/6以上の開閉可能な窓を確保している。     |

### 4.2.3 取り入れ外気への配慮

| 建物全体・共用部 | 分                                                                                       | 重み係数(既定)= 0.25                                                                           | 住居·宿泊部分 |                                                                | 重み係数(既定)= 0.00                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| レベル 5.0  | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ                                                                         | 住                                                                                        | レベル 3.0 | 病•ホ                                                            | 住                                                                        |
| レベル 1    | レベル3を満たさない。                                                                             | レベル3を満たさない。                                                                              | レベル 1   | レベル3を満たさない。                                                    | レベル3を満たさない。                                                              |
| レベル 2    | (該当するレベルなし)                                                                             | (該当するレベルなし)                                                                              | レベル 2   | (該当するレベルなし)                                                    | (該当するレベルなし)                                                              |
| レベル 3    |                                                                                         | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況<br>を勘案して、汚染源のない方位に<br>設けられている。                                           | ■レベル 3  | 設けられている。かつ、各種排気口                                               | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況<br>を勘案して、汚染源のない方位に<br>設けられている。                           |
| レベル 4    | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に<br>設けられている。かつ、各種排気口<br>と6m以上離れて設置されている。                  | (該当するレベルなし)                                                                              | レベル 4   | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と6m以上離れて設置されている。 | (該当するレベルなし)                                                              |
| ■レベル 5   | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況<br>を勘案して、汚染源のない方位に<br>設けられている。かつ、各種排気口<br>と異なる方位で、かつ6m以上離れ<br>て設置されている。 | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況<br>を勘案して、汚染源のない方位に<br>設けられている。かつ、各種排気口<br>と異なる方位か、または3m以上離<br>れて設置されている。 | レベル 5   | 設けられている。かつ、各種排気口<br>と異なる方位で、かつ6m以上離れ                           | 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と異なる方位か、または3m以上離れて設置されている。 |

## 4.3 運用管理

### 4.3.1 CO₂の監視

### 4.3.2 喫煙の制御

| ч.о оо₂огш | <b>20</b>                                                             | 7.0.2 天/2016 | PT .                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 建物全体・共用部   | <b>重み係数(既定) = 0.50</b>                                                | 建物全体·共用部     | 重み係数(既定) = 0.50                                          |
| レベル 3.0    | 事・学・物・飲・会・エ                                                           | レベル 5.0      | 事・学・物・飲・会・病(待)・ホ・エ                                       |
| レベル 1      | レベル3を満たさない。                                                           | レベル 1        | レベル3を満たさない。                                              |
| レベル 2      | (該当するレベルなし)                                                           | レベル 2        | (該当するレベルなし)                                              |
|            | 手動による計測を前提としたシステムとなっており、必要最低限の記録がなされている。                              | レベル 3        | 喫煙ブースなど、非喫煙者が煙に曝されないような対策が最低限取られている。                     |
|            | 手動による計測を前提としたシステムとなっており、空気質を適正に維持<br>するための管理マニュアル等が整備されており、有効に機能している。 | レベル 4        | (該当するレベルなし)                                              |
| レベル 5      | CO。監視が中央で常時行えるシステムとなっている。かつ、空気質を適正に維持するための管理マニュアル等が整備されており、有効に機能している。 |              | ビル全体の禁煙が確認されている。または、喫煙ブースなど、非喫煙者が煙に曝されないような対策が十分に取られている。 |

■建物名称 キューピー神戸工場新築工事

## Q2 サービス性能

色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと

実施設計段階

# 1 機能性 1.1 機能性・使いやすさ 1.1.1 広さ・収納性

| 建物全体·共用部 | 分                       | 重み係数(既定)= 0.33 | 住居·宿泊部分 |                           | 重み係数(既定)= 0.00            |
|----------|-------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| レベル 4.0  | 事・エ                     | 学校             | レベル 3.0 | 病                         | 木                         |
| レベル 1    | レベル3を満たさない。             | (該当するレベルなし)    | レベル 1   | レベル3を満たさない。               | レベル3を満たさない。               |
| レベル 2    | (該当するレベルなし)             | 教室の不足がある       | レベル 2   | (該当するレベルなし)               | (該当するレベルなし)               |
| レベル 3    | 1人当たりの執務スペースが6㎡以<br>上。  | 数定の不足がない       | ■レベル 3  | 個室8㎡/床で、かつ多床室6㎡/床<br>以上。  | シングル15㎡以上、かつツイン22㎡<br>以上。 |
| ■レベル 4   | 上。                      | (該当するレベルなし)    | レベル 4   |                           | シングル22㎡以上、かつツイン32㎡<br>以上。 |
| レベル 5    | 1人当たりの執務スペースが12㎡以<br>上。 | (該当するレベルなし)    | レベル 5   | 個室10㎡/床で、かつ多床室8㎡/<br>床以上。 | シングル30㎡以上、かつツイン40㎡<br>以上。 |

### 1.1.2 高度情報通信設備対応

| 建物全体·共用部 | 分 重み係数(既定) = 0.33                                                                                                                                                      | 住居·宿泊部分   | 重み係数(既定)= 0.00                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| レベル 5.0  | 事・エ                                                                                                                                                                    | レベル 3.0   | ホ <b>・</b> 住                                     |
| レベル 1    | レベル2を満たさない。                                                                                                                                                            | レベル 1     | レベル2を満たさない。                                      |
| レベル 2    | OAフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつOA<br>機器用コンセント容量が30VA/m <sup>2</sup> 以上となっている。加えて、通信に関し<br>ては、ビル内へ光ファイバーが引き込まれている。                                                    | レベル 2     | 各住戸または各客室に電話、放送に対応した通信回線が引き込まれて<br>いる。           |
| レベル 3    | OAフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつOA<br>機器用コンセント容量が30VA/m²以上となっている。加えて、通信に関し<br>ては、レベル2をみたすとともに、2.5坪当たり1台の情報通信機器(電話<br>1台、PC1台)を想定した通信回線が各階に引き込まれている。                   | ■レベル 3    | レベル2を満たすとともに、レベル4に満たないインターネットサービスが<br>提供されている。   |
| レベル 4    | OAフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつOA機器用コンセント容量が40VA/m²以上となっている。加えて、通信に関しては、レベル3を満たすとともに、複数の通信事業者の回線がビル内へ引き込まれており、各階への通信事業者用配線スペースが別途、確保されている。                           |           | 各住戸または各客室に100Mbitクラスのブロードバンドが利用可能な環境が整備されていること。  |
| ■レベル 5   | OAフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつOA<br>機器用コンセント容量が50VA/m <sup>2</sup> 以上となっている。加えて、通信に関し<br>ては、レベル4を満たすとともに、各階へはGigabit通信回線が引き込まれ<br>ており、別途、フロア間通信のためのテナントEPSが確保されている。 | 5 بالكريا | 各住戸または各客室にGbitクラスのブロードバンドが利用可能な環境が<br>整備されていること。 |

### 1.1.3 パリアフリー計画

| 建物全体·共用部 | 分 重み係数(既定)= 0.33                                                     |                            |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| レベル 3.0  | 物・飲・会・病・ホ                                                            | 事・学・工・住                    | 物・飲・会・病・ホ【<2000㎡】 |
| レベル 1    | レベル3を満たさない。                                                          | レベル3を満たさない。                |                   |
| レベル 2    | (該当するレベルなし)                                                          | (該当するレベルなし)                |                   |
| ■レベル 3   | バリアフリー新法の建築物移動等円滑化基準(最低限のレベル)を満た<br>している。                            | バリアフリー新法の建築物移動等円<br>ている。   | 滑化基準項目の半分以上を満たし   |
|          | パリアフリー新法の建築物移動等円滑化誘導基準(望ましいレベル)を満たしている。                              | バリアフリー新法の建築物移動等円<br>している。  | 滑化基準(最低限のレベル)を満た  |
| レベル 5    | バリアフリー新法の建築物移動等円滑化誘導基準(望ましいレベル)を超えてさらに十分な配慮を行っており、ユニバーサルなデザインとなっている。 | バリアフリー新法の建築物移動等円<br>たしている。 | 滑化誘導基準(望ましいレベル)を満 |

## 1.2 心理性 快適性

## 1.2.1 広さ感・景観

| 建物全体·共用部 | 3分                                                                    | 重み係数(既定)= 0.33 |                   |                             | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)= 0.00    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------|-------------------|
| レベル 5.0  | 事・エ                                                                   | 物・飲            | 学(大学等)            | 学(小中高)                      | レベル 3.0 | 病·ホ·住             |
| レベル 1    | レベル3を満たさない。                                                           | レベル3を満たさない。    | レベル2を満たさない。       | レベル3を満たさない。                 | レベル 1   | レベル3を満たさない。       |
| レベル 2    | (該当するレベルなし)                                                           | (該当するレベルなし)    | 教室の天井高<br>2.7m以上。 | (該当するレベル<br>なし)             | レベル 2   | (該当するレベルなし)       |
| レベル 3    | 事務室の天井高2.5m以上となって<br>おり、かつ、すべての執務者が十分<br>な屋外の情報を得られるように窓が<br>設置されている。 | 売場の天井高3.0m以上。  | 教室の天井高<br>3.0m以上。 | 教室の天井高が<br>おおむね2.7mで<br>ある。 | ■レベル 3  | 住居・宿泊部の天井高2.3m以上。 |
| レベル 4    | 事務室の天井高2.7m以上となって<br>おり、かつ、すべての執務者が十分<br>な屋外の情報を得られるように窓が<br>設置されている。 | 売場の天井高3.3m以上。  | 教室の天井高<br>3.1m以上。 | (該当するレベル<br>なし)             | レベル 4   | 住居・宿泊部の天井高2.5m以上。 |
| ■レベル 5   | 事務室の天井高2.9m以上となって<br>おり、かつ、すべての執務者が十分<br>な屋外の情報を得られるように窓が<br>設置されている。 | 売場の天井高3.6m以上。  |                   | 教室の天井高が<br>2.7mを超えてい<br>る。  | レベル 5   | 住居・宿泊部の天井高2.7m以上。 |

### 1.2.2 リフレッシュスペース

| 112.2 1707727.1 |                                  |                    |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|--|--|--|
| 建物全体·共用部        | 3分 重み係数(既定)= 0.33                |                    |  |  |  |
| レベル 5.0         | 事・エ                              | 物                  |  |  |  |
| レベル 1           | (該当するレベルなし)                      | (該当するレベルなし)        |  |  |  |
| レベル 2           | リフレッシュスペースがない。                   | レベル3を満たさない。        |  |  |  |
| レベル 3           | リフレッシュスペースが執務スペースの1%未満           | レストスペースが売り場面積の2%以上 |  |  |  |
| レベル 4           | リフレッシュスペースが執務スペースの1%以上           | レストスペースが売り場面積の3%以上 |  |  |  |
| ■レベル 5          | 執務スペースの1%以上のリフレッシュスペース+自動販売機等の設置 | レストスペースが売り場面積の4%以上 |  |  |  |

### 1.2.3 内装計画

| 建物全体·共用部 | 分 重み係数(既定) = 0.33      | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)= 0.00         |
|----------|------------------------|---------|------------------------|
| レベル 5    | 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住      | レベル     | 病·ホ·住                  |
| レベル 1    | レベル3を満たさない。            | レベル 1   | レベル3を満たさない。            |
| レベル 2    | (該当するレベルなし)            | レベル 2   | (該当するレベルなし)            |
| レベル 3    | 評価する取り組みのうち2つの項目に該当する。 | レベル 3   | 評価する取り組みのうち2つの項目に該当する。 |
| レベル 4    | 評価する取り組みのうち3つの項目に該当する。 | レベル 4   | 評価する取り組みのうち3つの項目に該当する。 |
| ■レベル 5   | 評価する取り組みのうち4つの項目に該当する。 | レベル 5   | 評価する取り組みのうち4つの項目に該当する。 |

## 評価する取組み

| レベル 3.0 | ← 直接入力                                                                                                                                | レベル 3.0 | ← 直接入力                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レベル 5.0 | 建物全体·共用部分                                                                                                                             | レベル 3.0 | 住居宿泊部分                                                                                                                                |
| 0       | 建物全体のコンセプトが明確にあり、内装計画の段階で、コンセプトを反映するための取り組みが具体的にされている。(例えばエコロジーをテーマとする場合に天然素材やエコマテリアルを多用する等)                                          | 0       | 建物全体のコンセプトが明確にあり、内装計画の段階で、コンセプトを反映するための取り組みが具体的にされている。(例えば、エコロジーをテーマとする場合に天然素材やエコマテリアルを多用する等)                                         |
| 0       | 建物に求められている機能が明確化されており、内装計画の段階で、その機能を促進するするための取り組みが具体的に示されている。(例えば、ホテル等では、生活空間としてのインテリアを意識して、木や石などの天然素材を導入してリピング的な演出を行うなどの積極的な工夫を行う等。) | 0       | 建物に求められている機能が明確化されており、内装計画の段階で、その機能を促進するするための取り組みが具体的に示されている。(例えば、ホテル等では、生活空間としてのインテリアを意識して、木や石などの天然素材を導入してリピング的な演出を行うなどの積極的な工夫を行う等。) |
| 0       | 照明計画と内装計画が一体として計画されるよう、内装計画の段階で、<br>具体的な取り組みがある。(例えば、用途に適した雰囲気を演出するため<br>の間接照明の採用や光源の色温度の計画を内装計画と合わせて実施し<br>ている等)                     |         | 照明計画と内装計画が一体として計画されるよう、内装計画の段階で、<br>具体的な取り組みがある。(例えば、用途に適した雰囲気を演出するため<br>の間接照明の採用や光源の色温度の計画を内装計画と合わせて実施し<br>ている等)                     |
| 0       | モックアップ(実物大模型)やインテリアパースによる内装計画の事前検証を実施している。                                                                                            |         | モックアップ(実物大模型) やインテリアパースによる内装計画の事前検証を実施している。                                                                                           |

## 1.3 維持管理 1.3.1 維持管理に配慮した設計

| 1.3.1 稚行音座に配慮した政制 |                                               |          |                       |    |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------|----|--|--|
| 建物全体·共用部          | 分 重み係数(既定)= 0.50                              | 延床面積=    | 31,191 m <sup>‡</sup> | 備考 |  |  |
| レベル 5             | 事・学・物・飲・会・病・ホ・住・エ                             |          |                       |    |  |  |
| レベル 1             | (該当するレベルなし)                                   |          |                       |    |  |  |
| レベル 2             | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が十分でない。(評価する取組 | 且みが 0~2) |                       |    |  |  |
| レベル 3             | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が標準である。(評価する取組 | 且みが 3~5) |                       |    |  |  |
| レベル 4             | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が標準以上である。(評価する | 5取組みが 6~ | ~8)                   |    |  |  |
| ■レベル 5            | 維持管理に配慮した設計において、充実した取り組みにおいて該当する項目数が行われている。(評 | 価する取組み   | ナが 9~)                |    |  |  |

### 評価する取組み

| HIM / UNAMED | <u>-                                      </u>                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| レベル 3.0      | ← 直接入力                                                             |
| レベル 5.0      | 評価内容                                                               |
| 0            | ① 内装仕上げ:内壁面は防汚性の高い仕上げ方法や建材、塗装、コーティングを採用している。                       |
| 0            | ② 内装仕上げ:床面は防汚性の高い建材、塗装、コーティングを採用している。                              |
| 0            | ③ 内装設計:床面は適度な水を使用して洗浄可能な設計・構造を採用している。                              |
| 0            | ④ 内装設計:内壁や床面おいて設計上ホコリの溜まりにくい設計や物を置かない設計を採用している。                    |
|              | ⑤ 内装設計:風除室の1次扉と2次扉が同時に開かないように距離を確保し、または土砂などの進入を防ぐ為の設計をしている。        |
|              | ⑥ 内装設計:維持管理方法が大きく異なる床材を接近させていない。                                   |
| 0            | ⑦ 外装仕上げ:外壁面やガラスは防汚性の高い建材や耐候性塗料や親水性塗料などを施した仕上げを採用している。              |
| 0            | ③ 外装設計:効果的に水切りなどを外壁面へ設置し、乾湿の作用を防止する、水の溜まらない、壁面が汚れないような配慮・設計を行っている。 |
|              | ③ 外装設計:害鳥(鳩・鳥・椋鳥など)への糞害予防、対策を実施している。                               |
| 0            | ⑩ 外装設計:外部に露出する金属部材にメッキ処理等の特別な防錆対策が取られている。                          |
| 0            | ① 内装・外構設計:外構、管理用区域を含む動線は極力段差の無い(5mm程度)設計をしている。                     |
| 0            | ② その他:上記以外の部分にて維持管理に配慮した設計の取り組みをしている。                              |
| 合計=          | 9ポイント                                                              |

### 132維持管理用機能の確保

| 1.3.2 雅 77 昌 年 | /DIRRIEV/VIETK                                             |         |                   |                   |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 建物全体·共用部       | g全体・共用部分 重み係数(既定) = 0.50 延床面積= 31,191㎡                     |         |                   |                   |
| レベル 5          | 事・学・飲・物・会・病・ホ・住・エ                                          |         |                   |                   |
| レベル 1          | (該当するレベルなし)                                                |         |                   | 延床面積500㎡未満の建築物は   |
| レベル 2          | 維持管理用機能の確保において、取り組みにおいて該当する項目数が十分でない。(評価する取                |         | レベル3とする。          |                   |
| レベル 3          | 維持管理用機能の確保において、取り組みにおいて該当する項目数が標準的である。(評価する                |         |                   |                   |
| レベル 4          | ペル 4 維持管理用機能の確保において、取り組みにおいて該当する項目数が標準以上である。(評価する取組みが 7~9) |         |                   | 注)500㎡未満の建物は直接入力に |
| ■レベル 5         | 維持管理用機能の確保において、充実した取り組みにおいて該当する項目数が行われている。                 | が 10以上) | より、レベル3を選択してください。 |                   |

## 評価する取組み

| レベル 3.0 | ← 直接入力                                                                  |                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| レベル 5.0 | 建築物衛生法における特定建築物                                                         | 建築物衛生法における特定建築物に該当しない建築物                                                                    |
| 0       | ① 建物の延床面積に対し、十分なスペースの清掃員控え室の設置をしている。                                    | _                                                                                           |
| 0       | ② 建物の延床面積に対し、十分なスペースの清掃用具室と管理倉庫の設置をしている。                                | ① 清掃用資材を保管するスペースを計画している。                                                                    |
| 0       | ③ 清掃用具室に洗い場を設置し、安全な排水設備への排水経路を確保している。                                   | ② 清掃用資材の洗い場を設置し、安全な排水設備への排水経路を確保している。<br>※病院建築物においては上記に加え、病床数に応じた清掃資材用の洗濯機を設置するスペースを確保している。 |
| 0       | ④ 衛生面からモップ、ウェスを洗濯・乾燥させるスペースを計画している。                                     | ③ 水を使用し清掃する箇所(トイレ、ゴミ庫、厨房)には2/100程度の適度な勾配を計画している。                                            |
| 0       | ⑤ 廃棄物・リサイクル・粗大ゴミのスペースを建物の延床面積に対し、十分に確保しており、かつ、搬出が容易な計画となっている。           | ④ 廃棄物のスペースを確保しており、搬出も容易な計画となっている。                                                           |
| 0       | ⑥ トイレ毎ないしはフロア毎に清掃用流しを設置している。                                            | ⑤ 専用の清掃用流しや水道を設置している。                                                                       |
| 0       | <ul><li>⑦ 床材に応じた清掃器具を想定し、それに合わせた数量、設置間隔で清掃作業用電源レイアウトの設計をしている。</li></ul> | ⑥ 屋外や共用通路などに清掃作業を想定した電源を計画している。                                                             |
|         | ⑧ 外部ガラスや外壁、給排気口、照明など高所の維持管理作業を安全に行える設計をしている。                            | ⑦ 外部ガラスや給排気口、照明など高所の維持管理作業を安全に行える設計をしている。                                                   |
| 0       | ③ 清掃時用の適度な照度の設定が可能である。                                                  | ® 洗面台や給湯室流し、台所流しの各排水トラップは取り外し、清掃できるようになっている。                                                |
| 0       | ⑪ バルブ等の日常的に調整が必要な機器は、操作が容易な位置に設定されている。                                  | ⑨ バルブ等の日常的に調整が必要な機器は、操作が容易な位置に設定されている。                                                      |
|         | ① 天井隠蔽機器の点検口は600mm×600mm以上としている。                                        | ⑩ 天井隠蔽機器の点検口は600mm×600mm以上としている。                                                            |
| 0       | ② 専用部以外の諸設備は共用部での維持管理作業が可能となっている。                                       | ① 専用部以外の諸設備は共用部での維持管理作業が可能となっている。                                                           |
|         | ③ 上記以外に維持管理用機能の確保を考慮したポイントを明確にし、実施している。                                 | ② 上記以外に維持管理用機能の確保を考慮したポイントを明確にし、<br>実施している。                                                 |
| 合計=     | 10ポイント                                                                  |                                                                                             |

## 1.3.3 衛生管理業務

### 〈評価しない〉

# 2 耐用性・信頼性 2.1 耐震・免震 2.1.1 耐震性

### 2.1.2 免震・制振性能

|         |                              | 重み係数(既定)= 0.80                                     |         | 重み係数(既定)= 0.20             |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| レベル 5.0 | 事・学(大学等)・物・飲・会・病・ホ・エ・住       | 学(小中高)                                             | レベル 5.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住          |
| レベル 1   | (該当するレベルなし)                  | (該当するレベルなし)                                        | レベル 1   | (該当するレベルなし)                |
| レベル 2   |                              | 建築基準法に定められた耐震性を<br>有する。                            | レベル 2   | (該当するレベルなし)                |
| レベル 3   |                              | 建築基準法に定められた25%増の<br>耐震性を有する。                       | レベル 3   | 免震・制振装置を導入していない。           |
| レベル 4   | 建築基準法に定められた25%増の<br>耐震性を有する。 | (該当するレベルなし)                                        | レベル 4   | 制振装置を導入し、強風時の居住性向上に配慮している。 |
| ■レベル 5  | 耐震性を有する。あるいは損傷制              | 建築基準法に定められた50%増の<br>耐震性を有する。あるいは損傷制<br>御設計が行われている。 | ■レベル 5  | 免震装置を導入している。               |

## 2.2 部品・部材の耐用年数 2.2.1 躯体材料の耐用年数

### 2.2.2 外壁仕上げ材の補修必要間隔

| 2.2.1 NE PP-10 17 | <b>少期7/17 一</b>                                                                                | 2.2.2 万里在工行行の間停む安同間 |                   |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|
|                   | 重み係数(既定)= 0.20                                                                                 |                     | 重み係数(既定)= 0.20    |  |  |
| レベル 5.0           | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                                                                              | レベル 3.0             | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住 |  |  |
| レベル 1             | (該当するレベルなし)                                                                                    | レベル 1               | 10年未満             |  |  |
| レベル 2             | (該当するレベルなし)                                                                                    | レベル 2               | 10年以上~20年未満       |  |  |
| レベル 3             | 住宅の品質確保の促進に関する法律(日本住宅性能表示基準、3.劣化の軽減に関する事)における木材、鉄骨又はコンクリートの評価方法基準(平成26年国土交通省告示第151号)で等級1相当     | ■レベル 3              | 20年               |  |  |
| レベル 4             | 住宅の品質確保の促進に関する法律(日本住宅性能表示基準、3.劣化の軽減に関する事)における木材、鉄骨又はコンクリートの評価方法基準(平成26年国土交通省告示第151号)で等級2相当     | レベル 4               | 21年以上~30年未満       |  |  |
| ■レベル 5            | 住宅の品質確保の促進に関する法律(日本住宅性能表示基準、3.劣化の軽減に関する事)における木材、鉄骨又はコンクリートの評価方法基準<br>(平成26年国土交通省告示第151号)で等級3相当 | レベル 5               | 30年以上             |  |  |

## 2.2.3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔

### 2.2.4 空調換気ダクトの更新必要間隔

|         |                 | 重み係数(既定)= 0.10 |         | 重み係数(既定)= 0.10                                                                                                          |
|---------|-----------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レベル 3.0 | 事·学·物·飲·会·病·ホ·工 | 住              | レベル 3.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                                                                                                       |
| レベル 1   | 5年未満            | 10年未満          | レベル 1   | (該当するレベルなし)                                                                                                             |
| レベル 2   | 5年以上~10年未満      | 10年以上~15年未満    | レベル 2   | (該当するレベルなし)                                                                                                             |
| ■レベル 3  | 10年             | 15年            | ■レベル 3  | ほぼ全てに亜鉛鉄板を使用                                                                                                            |
| レベル 4   | 11年以上~20年未満     | 16年以上~25年未満    | レベル 4   | 屋外露出ダクト、厨房排気ダクト、高湿系排気ダクトなど亜鉛鉄板では耐用年数が一般空調換気と比較して短くなると考えられる系統にステンレスダクトやガルバリウムダクトなど長寿命化を図っている。または、内部結露水を適切に排水できるようになっている。 |
| レベル 5   | 20年以上           | 25年以上          |         | 屋外露出ダクト、厨房排気ダクト、高湿系排気ダクトなど亜鉛鉄板では耐用年数が一般空調換気と比較して短くなると考えられる系統の90%以上の範囲にステンレスダクトやガルバリウムダクトなど長寿命化を図っている。                   |

### 2.2.5 空調・給排水配管の更新必要間隔

### 2.2.6 主要設備機器の更新必要間隔

|         | 重み係数(既定)= 0.20                  | 重み係数(既定)= 0.20                   |             |  |  |  |
|---------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|--|--|--|
| レベル 3.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住               | <b>レベル 3.0</b> 事·学·物·飲·会·病·ホ·エ·住 |             |  |  |  |
| レベル 1   | (該当するレベルなし)                     | レベル 1                            | 7年未満        |  |  |  |
| レベル 2   | (該当するレベルなし)                     | レベル 2                            | 7年以上~15年未満  |  |  |  |
| ■レベル 3  | 主要な用途上位3種のほぼ全てにD以上を使用           | ■レベル 3                           | 15年         |  |  |  |
| レベル 4   | 主要な用途上位3種の、2種類以上にC以上を使用         | レベル 4                            | 16年以上~30年未満 |  |  |  |
| レベル 5   | 主要な用途上位3種の、2種類以上にB以上を使用し、Eは不使用。 | レベル 5                            | 30年以上       |  |  |  |

### 2.3 適切な更新 <評価しない>

## 2.4 信頼性 2.4.1 空調·換気設備

| 2.4.1 主胸 |                                                              |                                 |               |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|--|--|
|          | 重み係数(既定) = 0.20                                              |                                 |               |  |  |  |
| レベル 3.0  | レベル 3.0     事・会・病・ホ・エ     学・物・飲・住     事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住【<200 |                                 |               |  |  |  |
| レベル 1    | 評価する取組みがない。                                                  | 評価する取組みがない。                     | (該当するレベルなし)   |  |  |  |
| レベル 2    | (該当するレベルなし)                                                  | (該当するレベルなし)                     | (該当するレベルなし)   |  |  |  |
|          | 評価する取組みが1つ。または中央<br>式空調換気設備を持たない場合。                          | 評価する取組みが1つ。または中央式空調換気設備を持たない場合。 | 評価する取組みがない。   |  |  |  |
| レベル 4    | 評価する取組みが2つ。                                                  | (該当するレベルなし)                     | 評価する取組みが1つ。   |  |  |  |
| レベル 5    | 評価する取組みが3つ以上。                                                | 評価する取組みが2つ以上。                   | 評価する取組みが2つ以上。 |  |  |  |

### 評価する取り組み

| レベル 3.0 | ← 直接入力                                                                    |         |                           |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--|--|
| 用途      | 事・会・病・ホ・エ                                                                 | 学·物·飲·住 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住【<2000㎡】 |  |  |
| 床面積     | 31,191 m <sup>2</sup>                                                     | m       | m²                        |  |  |
| 得点      | レベル 3.0                                                                   | レベル 3.0 | レベル 4.0                   |  |  |
|         | ①換気設備の重要度に応じて系統を区分し、災害時においては重要度の高い系統を優先的に運転するほか、負荷容量を下げた運転も可能となるよう検討している。 |         |                           |  |  |
|         | ②熱源種(電気, ガスなど)の分散化, 二重化, バックアップを行っている。                                    |         |                           |  |  |
| 0       | ③地震時の部分的被害が全体機能の停止を引き起こさないような対策(吊配管など)を行っている。                             |         |                           |  |  |
|         | ④空調設備の重要度に応じて系統を区分し、災害時においては重要度の高い系統を優先的に運転するほか、負荷容量を下げた運転も可能となるよう計画している。 |         |                           |  |  |

### 2.4.2 給排水-衛生設備

| 2.7.2 和苏小 南土政備 |               |                |  |  |  |
|----------------|---------------|----------------|--|--|--|
|                |               | 重み係数(既定)= 0.20 |  |  |  |
| レベル 5.0        | 事・学・会・病・ホ・エ・住 | 物・飲            |  |  |  |
| レベル 1          | 評価する取組みがない。   | 評価する取組みがない。    |  |  |  |
| レベル 2          | 評価する取組みが1つ。   | 評価する取組みが1つ。    |  |  |  |
| レベル 3          | 評価する取組みが2つ。   | 評価する取組みが2つ。    |  |  |  |
| レベル 4          | 評価する取組みが3つ。   | (該当するレベルなし)    |  |  |  |
| ■レベル 5         | 評価する取組みが4つ以上。 | 評価する取組みが3つ以上。  |  |  |  |

## 評価する取組み

| レベル 1.0 | ← 直接入力                                                                                                                          |         |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| 用途      | 事・学・会・病・ホ・エ・住                                                                                                                   | 物・飲     |  |  |
| 床面積     | 31,191m <sup>2</sup>                                                                                                            | m²      |  |  |
| 得点      | レベル 5.0                                                                                                                         | レベル 5.0 |  |  |
| 0       | ①節水型器具を採用している。設置されている器具総数の過半以上で採用した場合に限る。節水型器具としては、エコマーク商品やグリーン購入法「特定調達品目」として認定されたもの、あるいは同等の性能を有する機器とする。(例:大便器6L/回程度、小便器4L/回程度) |         |  |  |
|         | ②可能な限り配管の系統を区分し、災害時の使用不能部分の低減を図っている。                                                                                            |         |  |  |
|         | ③災害時、下水道が機能しないことを想定し、汚水(雑排水)の一時的貯留機能が確保できるピットを設けている。                                                                            |         |  |  |
|         | ④受水槽, 高架水槽は, 二基の水槽をそれぞれに分離して設置している。                                                                                             |         |  |  |
| 0       | ⑤井水、中水などの利用が可能なように計画している。                                                                                                       |         |  |  |
| 0       | ⑥災害時の飲料水確保に備えて、雨水などの転用に対する簡易ろ過装置を備品として備えている。(物・飲は適用外)                                                                           |         |  |  |
| 0       | ⑦災害などの停電時に飲料用等に使えるよう受水槽に水道の蛇口を設置している。                                                                                           |         |  |  |
| 取組数     | 4 3                                                                                                                             |         |  |  |

### 2.4.3 電気設備

|         | 重み係数既定)= 0.20     |                           |  |  |  |
|---------|-------------------|---------------------------|--|--|--|
| レベル 5.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住【<2000㎡】 |  |  |  |
| レベル 1   | 評価する取組みがない。       | (該当するレベルなし)               |  |  |  |
| レベル 2   | (該当するレベルなし)       | (該当するレベルなし)               |  |  |  |
| レベル 3   | 評価する取組みが1つまたは2つ。  | 評価する取組みがない。               |  |  |  |
| レベル 4   | 評価する取組みが3つ。       | 評価する取組みが1つ。               |  |  |  |
| ■レベル 5  | 評価する取組みが4つ以上。     | 評価する取組みが2つ以上。             |  |  |  |

## 評価する取組み

| レベル 3.0 | ← 直接入力                                        |                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| 建物用途    |                                               | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                                                                                                                                                                                                  |         | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住【<2000㎡】 |
| 得点      |                                               | レベ                                                                                                                                                                                                                 | レ 5.0   | レベル 5.0                   |
| 0       | ①非常用発電設備                                      | #を備えている。                                                                                                                                                                                                           |         |                           |
| 0       | ②無停電電源設備                                      | <b>帯を備えている。</b>                                                                                                                                                                                                    |         |                           |
| 0       | ③重要設備系の受                                      | 受電設備の二重化                                                                                                                                                                                                           | を行っている。 |                           |
| 0       | ている、あるいは<br>ア)電源設備・精密<br>イ)地下への浸水<br>ウ)浸水の危険性 | ④電源設備・精密機械(住宅の場合は、ブレーカー、分電盤等)の浸水による停電や情報網の損傷を回避するために、ア)あるいはイ)の対策を講じている、あるいはウ)に該当している。<br>ア)電源設備・精密機械の地下空間への設置を避けている<br>イ)地下への浸水の防止措置(防水扉、防水板、マウンドアップ、からぼり)、排水設備(ポンプ等)を設置している。<br>ウ)浸水の危険性がない。<br>(延べ面積2000㎡未満は適用外) |         |                           |
|         | ⑤電源車接続時に                                      | ⑤電源車接続時に利用可能な用の照明等の配線が設置されている。                                                                                                                                                                                     |         |                           |
|         | ⑥異なる変電所からの引き込みを二重化している。                       |                                                                                                                                                                                                                    |         |                           |

### 2.4.4 機械·配管支持方法

|         | 重み係数(既定) = 0.20                                                              |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| レベル 3.0 | 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住                                                            |  |  |  |
| レベル 1   | レベル3を満たさない。                                                                  |  |  |  |
| レベル 2   | (該当するレベルなし)                                                                  |  |  |  |
| ■レベル 3  | 耐震クラスB(大地震後に人命の安全および二次災害の防止が図られている。)または、動的解析を行った上で設計用水平震度KHを1.0以上としている。      |  |  |  |
| レベル 4   | 耐震クラスA(Bクラスに加えて、大きな補修をすることなく重要な機能が確保できる。)または、動的解析を行った上で設計用水平震度KHを1.5以上としている。 |  |  |  |
| レベル 5   | 耐震クラスS(Aクラスに加え、大きな補修をすることなく全ての機能が確保できる。)                                     |  |  |  |

### 2.4.5 通信·情報設備

|         | 重み係数(既定) = 0.20   |
|---------|-------------------|
| レベル 4.0 | 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住 |
| レベル 1   | 評価する取組みがない。       |
| レベル 2   | 評価する取組みが1つ。       |
| レベル 3   | 評価する取組みが2つ。       |
| ■レベル 4  | 評価する取組みが3つ。       |
| レベル 5   | 評価する取組みが4つ以上。     |

### 評価する取組み

| AT IN COMME | _                             |                                     |                                                                                                                            |  |  |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| レベル 3.0     | ← 直接入力                        |                                     |                                                                                                                            |  |  |
| 建物用途        |                               |                                     | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                                                                                                          |  |  |
| 0           | ①光ケーブル、メタ                     | ルケーブル、携帯                            | 電話網、PHS網など、通信手段の多様化を図っている。                                                                                                 |  |  |
|             | ②異なる電話局か                      | ②異なる電話局からの引き込みなどの、引き込みの2ルート化を図っている。 |                                                                                                                            |  |  |
| 0           | 情報網の損傷を回<br>ア) 精密機械の地         | 避するために、ア<br>下空間への設置を<br>の防止措置(防水原   | 接置、変換装置を指す。MDFや光ファイバーEthernetなど)の浸水による<br>あるいはイ)の対策を講じている、あるいはウ)に該当している。<br>避けている。<br>尾、防水板、マウンドアップ、からぼり)、排水設備(ポンプ等)を設置してい |  |  |
|             | ④災害時の有線電話、FAX、地域防災無線が設置されている。 |                                     |                                                                                                                            |  |  |
|             | ⑤災害時にケーブルTV などにより災害情報が入手できる。  |                                     |                                                                                                                            |  |  |
| 0           | ⑥ネットワーク機器                     | 開に無停電装置                             | が設備されている。                                                                                                                  |  |  |

# 3 対応性・更新性 3.1 空間のゆとり 3.1.1 階高のゆとり

| S.I.I Million C.         |               |                     |                         |               |               |  |
|--------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|
| 建物全体・共用部分 重み係数(既定)= 0.60 |               |                     | 住居・宿泊部分 重み係数(既定) = 0.00 |               |               |  |
| レベル 5.0                  | 事・学・物・飲・病・エ   | 事・学・物・飲・病・工【<2000㎡】 | レベル 3.0                 | 病・ホ           | 住             |  |
| レベル 1                    | 3.3m未満        | 3.1m未満              | レベル 1                   | 3.3m未満        | 2.7m未満        |  |
| レベル 2                    | 3.3m以上、3.5m未満 | 3.1m以上、3.3m未満       | レベル 2                   | 3.3m以上、3.5m未満 | 2.7m以上、2.8m未満 |  |
| レベル 3                    | 3.5m以上、3.7m未満 | 3.3m以上、3.5m未満       | ■レベル 3                  | 3.5m以上、3.7m未満 | 2.8m以上、2.9m未満 |  |
| レベル 4                    | 3.7m以上、3.9m未満 | 3.5m以上、3.7m未満       | レベル 4                   | 3.7m以上、3.9m未満 | 2.9m以上、3.0m未満 |  |
| ■レベル 5                   | 3.9m以上        | 3.7m以上              | レベル 5                   | 3.9m以上        | 3.0m以上        |  |

### 3.1.2 空間の形状・自由さ

| 建物全体·共用部 | 分 重み係数(既定)= 0.40  | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)= 0.00    |
|----------|-------------------|---------|-------------------|
| レベル 4.0  | 事·学·物·飲·会·病·工     | レベル 3.0 | 病·ホ·住             |
| レベル 1    | 0.7≦ [壁長さ比率]      | レベル 1   | 0.7≦ [壁長さ比率]      |
| レベル 2    | 0.5≦ [壁長さ比率] <0.7 | レベル 2   | 0.5≦ [壁長さ比率] <0.7 |
| レベル 3    | 0.3≦ [壁長さ比率] <0.5 | ■レベル 3  | 0.3≦ [壁長さ比率] <0.5 |
| ■レベル 4   | 0.1≦ [壁長さ比率] <0.3 | レベル 4   | 0.1≦ [壁長さ比率] <0.3 |
| レベル 5    | [壁長さ比率] < 0.1     | レベル 5   | [壁長さ比率] <0.1      |

壁長さ比率= 外周壁の長さ(m)+耐力壁の長さ(m)

### 3.2 荷重のゆとり

| 4 <del>- 4 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 </del> |                           |                     |                     |         |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|
| 建物全体・共用部                                              | 建物全体・共用部分 重み係数(既定) = 0.30 |                     |                     | 住居·宿泊部分 | 重み係数(既定)= 0.00      |
| レベル 4.0                                               | 事・物・飲・会(固定席)・病・エ          | 会(非固定席)             | 学                   | レベル 4.0 | 病·ホ·住               |
| レベル 1                                                 | (該当するレベルなし)               | (該当するレベルなし)         | (該当するレベルなし)         | レベル 1   | (該当するレベルなし)         |
| レベル 2                                                 | 2900N/㎡未満                 | 3500N/㎡未満           | 2300N/㎡未満           | レベル 2   | 1800N/㎡未満           |
| レベル 3                                                 | 2900N/㎡以上~3500N/㎡未満       | 3500N/㎡以上~4200N/㎡未満 | 2300N/㎡以上~2900N/㎡未満 | レベル 3   | 1800N/㎡以上~2100N/㎡未満 |
| ■レベル 4                                                | 3500N/㎡以上~4500N/㎡未満       | 4200N/㎡以上~5200N/㎡未満 | 2900N/㎡以上~3500N/㎡未満 | ■レベル 4  | 2100N/㎡以上~2900N/㎡未満 |
| レベル 5                                                 | 4500N/㎡以上                 | 5200N/㎡以上           | 3500N/㎡以上           | レベル 5   | 2900N/㎡以上           |

## 3.3 設備の更新性 3.3.1 空調配管の更新性

### 3.3.2 給排水管の更新性

|         | 重み係数(既定)= 0.20                                                                           |         | 重み係数(既定)= 0.20                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| レベル 5.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                                                                        | レベル 4.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                                  |
| レベル 1   | 構造部材を痛めなければ空調配管の更新・修繕ができない。                                                              | レベル 1   | 構造部材、仕上げ材を痛めなければ修繕、更新できない。                         |
|         | 予備スリーブを用いれば構造部材を痛めることなく空調配管の更新・修繕ができる場合もあるが全ての配管の更新・修繕には対応できない。                          | レベル 2   | 構造部材を痛めることなく修繕できるが、更新できない。                         |
| レベル 3   | 将来用(更新用)スペース、ルートの確保されることなどによって、構造部<br>材を痛めることなくほぼ全ての空調配管の更新・修繕ができる。 または<br>中央式空調設備を持たない。 |         | 構造部材、仕上げ材を痛めることなく修繕できるが、仕上げ材、構造部材<br>を痛めないと更新できない。 |
|         | 外部空調配管、天井スペースが確保されることによって、構造部材だけでなく仕上げ材を痛めることなく空調配管の更新・修繕ができる。                           | ■レベル 4  | 構造部材を痛めることなく修繕、更新できる。                              |
| ■レベル 5  | ISS、設備階の設置などによって、仕上げ材を痛めることなく空調配管の<br>更新・修繕が容易にできる。                                      | レベル 5   | 構造部材、仕上げ材を痛めることなく修繕、更新できる。                         |

### 3.3.3 電気配線の更新性

### 3.3.4 通信配線の更新性

| 重み係数(既定) = 0.10 |                                       | 重み係数(既定) = 0.10 |                             |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| レベル 5.0         | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                     | レベル 5.0         | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住           |
| レベル 1           | 構造部材を痛めなければ電気配線の更新・修繕ができない。           | レベル 1           | 構造部材を痛めなければ通信配線の更新・修繕ができない。 |
| レベル 2           | (該当するレベルなし)                           | レベル 2           | (該当するレベルなし)                 |
| レベル 3           | 構造部材を痛めることなく電気配線の更新・修繕ができる。           | レベル 3           | 構造部材を痛めることなく通信配線の更新・修繕ができる。 |
| レベル 4           | (該当するレベルなし)                           | レベル 4           | (該当するレベルなし)                 |
|                 | 構造部材だけでなく、仕上げ材を痛めることなく電気配線の更新・修繕ができる。 | ■レベル 5          | 仕上げ材を痛めることなく通信配線の更新・修繕ができる。 |

### 3.3.5 設備機器の更新性

### 3.3.6 バックアップスペースの確保

|         | 重み係数(既定)= 0.20                                           |         | 重み係数(既定)= 0.20                 |
|---------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| レベル 5.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                                        | レベル 4.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住              |
|         | 主要設備機器の更新に対応したルート又はマシンハッチが確保されておらず、更新・修繕時に建物機能を維持できない状況。 | レベル 1   | (該当するレベルなし)                    |
| レベル 2   | (該当するレベルなし)                                              | レベル 2   | (該当するレベルなし)                    |
|         | 主要設備機器の更新に対応したルート又はマシンハッチが確保されているが、更新・修繕時に建物機能を維持できない状況。 | レベル 3   | バックアップ設備のためのスペースが計画的に確保されていない。 |
|         | 主要設備機器の更新に対応した仮設スペースが確保でき、かつ更新・修<br>繕時に建物機能を維持できる状況。     | ■レベル 4  | バックアップ設備のためのスペースが計画的に確保されている。  |
|         | 主要設備機器の更新に対応したルート又はマシンハッチが確保され、かつ更新・修繕時に建物機能を維持できる状況。    | レベル 5   | (該当するレベルなし)                    |

h27\_22.xlsx 探点Q3

■建物名称 キューピー神戸工場新築工事

Q3 室外環境(敷地内)

色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと

実施設計段階

### 1 生物環境の保全と創出

|         |                                                       | 重み係数(既定)= | 0.30 |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------|------|
| レベル 3.0 | 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住                                     |           |      |
| レベル 1   | 生物環境の保全と創出に関して配慮に欠け、取り組みが不十分である。(評価ポイント0~3)           |           |      |
| レベル 2   | 生物環境の保全と創出に関して配慮されているが、取り組みが十分とはいえない。(評価ポイント4~6)      |           |      |
| ■レベル 3  | 生物環境の保全と創出に関して配慮されており、標準的な取り組みが行われている。(評価ポイント7~9)     |           |      |
| レベル 4   | 生物環境の保全と創出に関して配慮されており、比較的多くの取り組みが行われている。(評価ポイント10~12) |           |      |
| レベル 5   | 生物環境の保全と創出に関して十分配慮されており、充実した取り組みが行われている。(評価ポイント13以上)  |           |      |

### 評価する取り組み

| 採点     | 評価項目              | 評価内容                                                                                                                                                | 評価ポイント |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 採品     | 計逥項日              | 計逥內谷                                                                                                                                                | 計価ホイント |
| 2 ポイント | I 立地特性の把握と計画方針の設定 | 1)敷地とその周辺にある生物環境に関する立地特性を把握し、その特性に基づいて敷<br>地内の生物環境の保全と創出に関わる計画方針を示している。                                                                             | 2      |
| 0 ポイント | Ⅱ 生物資源の保存と復元      | 1)敷地内にある生物資源を構成する動植物、表土、水辺等を保存または復元している。                                                                                                            | 2      |
| 2 ポイント | Ⅲ 緑の量の確保          | 1)外構緑化指数が、10%以上20%未満を示す規模の外構緑化を行い、なおかつ中高木<br>を植栽している。(1ポイント)<br>外構緑化指数が、20%以上50%未満を示す規模の外構緑化を行っている。(2ポイント)<br>外構緑化指数が、50%以上を示す規模の外構緑化を行っている。(3ポイント) | 1~3    |
| 1 ポイント |                   | 2)建物緑化指数が、5%以上20%未満を示す規模の建築物の緑化を行っている。(1ポイント)<br>建物緑化指数が、20%以上を示す規模の建築物の緑化を行っている。(2ポイント)                                                            | 1~2    |
| 0 ポイント |                   | 1)自生種の保全に配慮した緑地づくりを行っている。                                                                                                                           | 1      |
| 1 ポイント | IV 緑の質の確保         | 2)敷地や建物の植栽条件に応じた適切な緑地づくりを行っている。                                                                                                                     | 1      |
| 0 ポイント |                   | 3)野生小動物の生息域の確保に配慮した緑地づくりを行っている。                                                                                                                     | 1      |
| 1 ポイント | V 生物資源の管理と利用      | 1)建物運用時における緑地等の維持管理に必要な設備を設置し、かつ管理方針を示している。                                                                                                         | 1      |
| 1 ポイント | V エが貝ルWひ目垤C利用     | 2)建物利用者や地域住民が生物とふれあい自然に親しめる環境や施設等を確保している。                                                                                                           | 1      |
| 0 ポイント | VI その他            | 1)上記の評価項目以外に生物環境の保全と創出に資する独自の取り組みを行っている。                                                                                                            | 1      |
| 合計=    | 8ポイント             |                                                                                                                                                     |        |

### 2 まちなみ・景観への配慮

| 3000    | 重み係数(既定) =                                                             | 0.40 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------|
| レベル 4.0 | 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住                                                      |      |
| レベル 1   | (評価ポイント0)                                                              |      |
| レベル 2   | 周辺のまちなみや景観に対して、取組みが十分とはいえない。(評価ポイント1~2)                                |      |
| レベル 3   | 周辺のまちなみや景観に対して、標準的な配慮が行われている。(評価ポイント3)                                 |      |
| ■レベル 4  | 周辺のまちなみや景観に対して、標準以上の配慮が行われている。(評価ポイント4)                                |      |
| レベル 5   | 周辺のまちなみや景観に対して、充実した取組みが行われている。<br>(評価ポイント5以上、又は地域のまちなみ・景観に関する賞を受賞している) |      |

レベル 3.0 ← 直接入力

①公共空間からほとんど見えないなど、まちなみ・景観に配慮しようがない場合はレベル3とする。 ②地域に独自のルール(まちなみガイドライン等)があり、それに基づいた取組みを行っている場合には、その内容を評価する。 ③地域の景観賞、受賞理由に景観が明記されている賞を受賞しているなど一定の評価を得ていると認められる場合、レベル5とする。

### 評価する取り組み

| DIM TOWN | ,                          |                                                              |        |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 採点       | 評価項目                       | 評価内容                                                         | 評価ポイント |
| 2 ポイント   | 1)建物の配置・形態等のまちなみへの調和       | 建物高さ、壁面位置、外装・屋根・庇・開口部・塀等の形状や色彩において、周辺のまちなみや風景にパランスよく調和させている。 | 2      |
| 1 ポイント   | 2)植栽による良好な景観形成             | 植栽により、良好な景観を形成している。                                          | 1      |
| 0 ポイント   | 3)景観の歴史の継承                 | 歴史的建造物の外装、既存の自然環境等を保存、復元、再生することにより、景観的に地域の歴史性を継承している。        | 1      |
|          | 4)地域性のある素材による良好な景<br>観形成   | 地域性のある素材を外装材に使用して、良好な景観を形成している。                              | 1      |
| 1 ポイント   | 5) 周辺の主要な視点場からの良好な<br>景観形成 | 周辺にある公園や広場等の人が集まる場所や遠くから対象建物を含む一帯を眺める地点(視点場)からの良好な景観を形成している。 | 1      |
| 0 ポイント   | 6)その他(記述)                  | その他(記述)                                                      | 1      |
| 合計=      | 4ポイント                      |                                                              |        |

注)景観利益とは、良好な景観の恵沢を享受する利益を意味する。景観利益を侵害しているという判断は、景観に関する紛争が生じている場合などに限定されると 思われる。

### 3 地域性・アメニティへの配慮 3 地域性への配慮、快適性の向上

| Ī | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <del>版                                    </del> | 50 |  |  |
|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----|--|--|
|   | レベル 5.0                                 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                                |    |  |  |
| I | レベル 1                                   | 地域性・アメニティへの配慮に関して取組みを行っていない。(評価ポイント0)            |    |  |  |
|   | レベル 2                                   | ・ベル 2 地域性・アメニティへの配慮に関して取組みが十分とはいえない。(評価ポイント1)    |    |  |  |
|   | レベル 3                                   | ・3 地域性・アメニティへの配慮に関して標準的な取組みが行われている。(評価ポイント2~3)   |    |  |  |
|   | レベル 4                                   | 地域性・アメニティへの配慮に関して比較的多くの取組みが行われている。(評価ポイント4)      |    |  |  |
|   | ■レベル 5                                  | 地域性・アメニティへの配慮に関して充実した取組みが行われている。(評価ポイント5以上)      |    |  |  |

### 評価する取り組み

| 採点     | 評価項目                         | 評価内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 評価ポイント |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 0 ポイント | I地域固有の風土、歴史、文化の              | 1)歴史的な建築空間等の保全歴史的な建築内外部空間や遺構を保存、復元、再生し、地域文化に貢献している。(まちなみ・景観で評価している部分はここで重複して評価しない)                                                                                                                                                                                                                    | 1      |
| 0 ポイント | 継承                           | 2)地域性のある材料の使用<br>建物の構造材や内装材又は外構に地域性のある材料を一部使用している。(まちなみ・<br>景観で評価している部分はここで重複して評価しない)                                                                                                                                                                                                                 | 1      |
| 1 ポイント | II 空間・施設機能の提供による地域<br>貢献     | 3) 空間提供による地域貢献<br>アルコーブ・ピロティ・庇などの空間を設けるなどの建築的な工夫を取入れて、雨宿り、<br>待合わせに供する等、都市空間の活動上のアメニティ向上に貢献している。<br>または、<br>広場や歩道状空地、路地などのスペースを確保し、憩いの場に供するなど地域の活動<br>上のアメニティ向上に貢献している。                                                                                                                               | 1      |
| 1 ポイント |                              | 4)施設機能提供による地域貢献<br>建物の一部に集会所、地域に開放された展示室やホール、コミュニティセンター、学校のコミュニティ利用などの公共的施設・機能を設けることで、地域の活動やにぎわいに貢献している。                                                                                                                                                                                              | 1      |
| 1 ポイント | III 建物内外を連関させる豊かな中間<br>領域の形成 | 5) 建物内外を連関させる豊かな中間領域の形成<br>中庭やテラス、バルコニー、サンルーム、アルコーブ、屋根付広場、風光ボイド、アトリウム、等のように風や光が通り抜ける開放的な空間をうまく内部空間と連続させている。または、<br>玄関廻り、バルコニー廻り等のプライバシーと公共性の接点の部分に、風光ボイド、花台、パーゴラ、奥行きのあるバルコニー等のしつらえによって、生活感が滲み出るような豊かな中間領域を形成している。                                                                                     | 1      |
| 1 ポイント | IV 防犯性の配慮                    | 6) 防犯性の配慮<br>建物外部の広場などのスペースにおいて、視線を遮らない様な樹木の配置、夜間照明<br>の設置、防犯カメラの設置、防犯に役立つ窓の配置などを行い、防犯性に配慮してい<br>る。<br>または、<br>は場や歩道状空地がない場合、建物周囲において、視線の行き届かない袋小路や通路<br>などの死角空間を作らないようにし、また防犯に役立つ窓の配置をするなどして、防犯性<br>に配慮している。<br>または、<br>敷地周囲に境界壁等を設ける場合、視線を遮るような連続した塀等を作らず、見通しの<br>良いフェンスや背の低い生垣等を設けて防犯性・防災性に配慮している。 | 1      |
| 1 ポイント | V 建物利用者等の参加性                 | 7)建物利用者等の参加性施設利用者高足度評価(POE)の実施、コーポラティブ住宅等、設計プロセスに建物利用者が参加している。<br>または居住者や入居者が植栽管理・清掃活動、運用計画の立案を直接行うなど、建物の維持管理に対して居住者が参加している。                                                                                                                                                                          | 1      |
| 0 ポイント | VI その他                       | 8)その他(記述)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      |
| 合計=    | 5ポイント                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |

h27\_22.xlsx 探点Q3

## 3 敷地内温熱環境の向上

| 4-01 1 mm 1/// | 20 · · · · · —                |           |      |
|----------------|-------------------------------|-----------|------|
|                |                               | 重み係数(既定)= | 0.50 |
| レベル 4.0        | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住             |           |      |
| レベル 1          | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント     |           |      |
| レベル 2          | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1~5ポイント   |           |      |
| レベル 3          | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が6~11ポイント  |           |      |
| ■レベル 4         | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が12~17ポイント |           |      |
| レベル 5          | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が18ポイント以上  |           |      |

| 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が18ポイント以上 |                                       |                                                                                                                                                           |        |  |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 評価する取り組                      | み                                     |                                                                                                                                                           |        |  |
| 採点                           | 評価項目                                  | 評価内容                                                                                                                                                      | 評価ポイント |  |
| 2 ポイント                       |                                       | 1) 敷地周辺の風の状況を把握し、敷地内の歩行者空間等へ風を導く建築物の配置・形状計画とする                                                                                                            | 2      |  |
| 2 ポイント                       | I 敷地内の歩行者空間等へ風を導き、<br>暑熱環境を緩和する       | <ul> <li>2)芝生・草地・低木等の緑地や通路等の空地を設けることにより、風の通り道を確保する。</li> <li>空地率が、・40%以上60%未満の場合 (1ポイント)・60%以上80%未満の場合 (2ポイント)・80%以上 (3ポイント)</li> </ul>                   | 1~3    |  |
| 1 ポイント                       | II夏期における日陰を形成し、敷地内歩行者空間等の暑熱環境を緩和する    | 1)中・高木の植栽やピロティ、庇、パーゴラ等を設けることにより、日陰の形成に努める。<br>中・高木、ピロティ等の水平投影面積率が、<br>・10%以上20%未満の場合 (1ポイント)<br>・20%以上30%未満の場合 (2ポイント)<br>・30%以上の場合 (3ポイント)               | 1~3    |  |
| 2 ポイント                       | Ⅲ敷地内に緑地や水面等を確保し、敷<br>地内歩行者空間等の暑熱環境を緩和 | 1)緑地や水面を確保することにより、地表面温度や地表面近傍の気温等の上昇を抑制する。<br>緑被率、水被率、中・高木の水平投影面積率の合計が、<br>・10%以上20%未満の場合 (1ポイント)<br>・20%以上30%未満の場合 (2ポイント)<br>・30%以上の場合 (3ポイント)          | 1~3    |  |
| 0 ポイント                       | する                                    | 2)敷地内の舗装面積を小さくするよう努める。<br>舗装面積率が、<br>・20%以上30%未満の場合 (1ポイント)<br>・10%以上20%未満の場合 (2ポイント)<br>・10%未満の場合 (3ポイント)                                                | 1~3    |  |
| 2 ポイント                       |                                       | 1)屋上(人工地盤を含む)のうち、人が出入りできる部分の緑化に努める。<br>・人が出入りできる屋上があり、一部緑化している場合(2ポイント)<br>・人が出入りできる屋上を広範囲で緑化している場合(3ポイント)                                                | 2~3    |  |
| 0 ポイント                       | IV建築外装材料に配慮し、敷地内歩<br>行空間等の暑熱環境を緩和する   | 2)外壁面の材料に配慮する。<br>外壁面対策面積率が、<br>・10%未満の場合(1ポイント)<br>・10%以上20%未満の場合(2ポイント)<br>・20%以上の場合(3ポイント)                                                             | 1~3    |  |
| 2 ポイント                       | V建築設備に伴う排熱の位置等に配                      | 1)主たる建築設備(空調設備)に伴う排熱は、建築物の高い位置からの放出に努める。<br>・排熱を伴う冷却塔や室外機等について、設備容量の50%程度以上をGL+10m以上<br>の位置に設置(1ポイント)<br>・冷却塔や室外機を設置しない、またはほとんどをGL+10m以上の位置に設置<br>(2ポイント) | 1~2    |  |
| 2 ポイント                       | 慮し、敷地内歩行者空間等の暑熱環境を緩和する                | 2)主たる建築設備(燃焼設備)に伴う高温排熱は、建築物の高い位置からの放出に努める。<br>・高温排熱の放出部について、設備容量の50%程度以上をGL+10m以上<br>の位置に設置(1ポイント)<br>・高温排熱の放出部を設置しない、またはほとんどをGL+10m以上の位置に設置<br>(2ポイント)   | 1~2    |  |
| 合計=                          | 13ポイント                                |                                                                                                                                                           |        |  |

■建物名称 キューピー神戸工場新築工事

## LR1 エネルギー

色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと

実施設計段階

## 1 建物外皮の熱負荷抑制

| 建物全体    |             | 重み係数(既定) = 0.01       |         |                       |           |                      |                      |
|---------|-------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
|         | 事·学·物·飲·会·病 |                       |         | •学•物•飲•会•病            | ·ホ        | 2,156m <sup>2</sup>  |                      |
| レベル 5.0 | レベル 5.0     | レベル 5.0 [BPI]で        |         | の評価                   |           | モデル建物法[              | BPIm]での評価            |
|         |             | 1~7                   | 7地域     | 8均                    | 8地域 1~7地域 |                      | 8地域                  |
| レベル 1   | レベル 1       | レベル1: [BPI] ≧<br>1.03 |         | レベル1: [BPI] ≧<br>1.03 |           | 1.00 < [BPIm]        | 1.00 < [BPIm]        |
| レベル 2   | レベル 2       | レベル2: [BPI] =<br>1.00 | <各レベル間を | レベル2: [BPI] =<br>1.00 | <各レベル間を   | 0.97 < [BPIm] ≦1.00  | 0.97 < [BPIm] ≦ 1.00 |
| レベル 3   |             | レベル3: [BPI] =<br>0.97 | 直線補完し   | レベル3: [BPI] =<br>0.97 | 直線補完し     | 0.90 < [BPIm] ≦ 0.97 | 0.93 < [BPIm] ≦ 0.97 |
| レベル 4   | レベル 4       | レベル4: [BPI] =<br>0.90 | 小数点を評価> | レベル4: [BPI] =<br>0.93 | 小数点を評価>   | [BPIm] ≦ 0.90        | [BPIm] ≤ 0.93        |
| ■レベル 5  |             | レベル5: [BPI] ≦<br>0.80 |         | レベル5: [BPI] ≦<br>0.85 |           | (該当するレベルなし)          | (該当するレベルなし)          |

| レベル 3.0 | 住宅          m <sup>*</sup>       |
|---------|----------------------------------|
| レベル 1   | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級1に相当 |
| レベル 2   | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級2に相当 |
| ■レベル 3  | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級3に相当 |
| レベル 4   | (該当するレベルなし)                      |
| レベル 5   | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級4に相当 |

### 直接入力

## 2 自然エネルギーの利用

| Ę | 松工不ル十一の利用 |                                              |                                                                |       |                                                              |  |  |
|---|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--|--|
|   |           |                                              | 重み係数(既定)= 1.00                                                 |       |                                                              |  |  |
|   | レベル 4.0   | レベル 4.0 レベル 4.0 事・学(大学等)・物・飲・会・病・ホ・エ 31,191㎡ |                                                                |       | 学(小中高)·住 m <sup>®</sup>                                      |  |  |
|   | レベル 1     | レベル 1                                        | (該当するレベルなし)                                                    | レベル 1 | (該当するレベルなし)                                                  |  |  |
|   | レベル 2     | レベル 2                                        | (該当するレベルなし)                                                    | レベル 2 | レベル3に対する、採光・通風が行えない。                                         |  |  |
|   | レベル 3     | レベル 3                                        | 評価する取組みのうち、何れの手法も採用していない。または、何れかの手法が採用されているが、有効性は検討されていない。     |       | 教室・専有部のほぼ全体(80%以上)が、外皮に2方向面しており、有効な採光・通風が確保されている。            |  |  |
|   | ■レベル 4    | ■レベル 4                                       | 評価する取組みのうち、何れかの手法が有効性を検<br>討した上で採用されている。(但し、モニュメントの計画<br>を除く。) | レベル 4 | 上記の他、換気ボイドなど、効果を促進させる建築的工夫がなされ、その<br>影響範囲が、建物の過半(50%以上)に及ぶもの |  |  |
|   | レベル 5     | レベル 5                                        | レベル4に加え、利用量が15MJ/㎡・年以上となる場合                                    | レベル 5 | 上記の工夫が、建物の大半(80%以上)に及ぶもの                                     |  |  |

| 自然エネルギー直接利用量 | 0.0 | MJ/年㎡ (変換利用量は含まない) |
|--------------|-----|--------------------|
|--------------|-----|--------------------|

| NO. | 採用項目 | 評価する取組み                                                                                                                           |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 0    | 採光利用:照明設備に代わり、太陽光を利用した、自然採光システムが計画されている事。(例)ライトシェルフ、トップライト、ハイサイドライトなど                                                             |
| 2   |      | 通風利用:空調設備に代わり、冷房負荷低減に有効な自然通風・自然換気システムが計画されている事。(例)自動ダンバや手動<br>の開閉口または開閉窓(運用管理方法を計画したもの)、ナイトパージ、アトリウムと連携した換気システム、換気塔ソーラーチム<br>ニーなど |
| 3   |      | 地熱利用:熱源や空調設備に代わり、冷暖房負荷低減に有効な地熱利用システムが計画されている事。(例)クール&ヒートチューブ・ピットなど                                                                |
| 4   |      | その他:その他、自然を活用した有効なシステムが計画されていること。                                                                                                 |

採点LR1 h27\_22.xlsx

### 設備システムの高効率化

| υ | い用ノハノム    | クロが平し      |                     |             |                       |
|---|-----------|------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|   | 建物全体      | 非住5        | 宅部分 重み係数(既定)=       | 0.62        |                       |
|   | レベル 4.3   | レベル 4.3    | 事・                  | 学・物・飲・会・病・カ | <b>ト・エ</b> 31,191㎡    |
|   | D11/D 4.3 | D**\/U 4.3 | [BEI]での評価           |             | モデル建物法[BEIm]での評価      |
|   | レベル 1     | レベル 1      | レベル1: [BEI値] ≧ 1.10 |             | 1.05 < [BEIm値]        |
|   | レベル 2     | レベル 2      | レベル2: [BEI値] = 1.05 | <各レベル間を     | 1.00 < [BEIm値] ≦ 1.05 |
|   | レベル 3     | レベル 3      | レベル3: [BEI値] = 1.00 | 直線補完し       | 0.90 < [BEIm値] ≦ 1.00 |
|   | ■レベル 4    | ■レベル 4     | レベル4: [BEI値] = 0.90 | 小数点を評価>     | [BEIm値] ≦ 0.90        |
|   | レベル 5     | レベル 5      | レベル5: [BEI値] ≦ 0.70 |             | (該当するレベルなし)           |

|        |        |                     | 住              |         |                                     | m <sup>a</sup> |
|--------|--------|---------------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| レベル .0 | レベル .0 | 共用部分                | m <sup>®</sup> | レベル 0.0 | 専有部分                                | m <sup>1</sup> |
|        |        | レベル1: [BEI値] ≧ 1.10 |                |         | レベル1: 一次エネルギー消費率が130%以上             |                |
|        |        | レベル2: [BEI値] = 1.05 | <各レベル間を        |         | レベル2: 一次エネルギー消費率が120%               | <各レベル間を        |
|        |        | レベル3: [BEI値] = 1.00 | 直線補完し          |         | レベル3: 一次エネルギー消費率が110%               | 直線補完し          |
|        |        | レベル4: [BEI値] = 0.90 | 小数点を評価>        |         | レベル4: 一次エネルギー消費率が100%<br>(H25基準相当)  | 小数点を評価>        |
|        |        | レベル5: [BEI値] ≦ 0.70 |                |         | レベル5: 一次エネルギー消費率が90%以下<br>(低炭素基準相当) |                |

算定プログラムを使わない場合の評価

「住宅に係るエネルギーの合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(平成25年国土交通省告示第907号)」に定められる 「一次エネルギー消費量に関する基準」を満たし、且つ日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級4を満たす場合はレベル4と評価することができる。 上記を満たさない場合はレベル1

### 効率的運用

### 4.1 モニタリング

|         | 重み係数(既定)= 0.50                                                    |         | 重み係数(既定)= 0.00                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| レベル 5.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ                                                   | レベル 3.0 | 住                                                     |
| レベル 1   | (該当するレベルなし)                                                       | レベル 1   | (該当するレベルなし)                                           |
| レベル 2   | (該当するレベルなし)                                                       | レベル 2   | (該当するレベルなし)                                           |
| レベル 3   | 建物で消費される各種エネルギー消費量を年間に渡って把握し、消費原<br>単位等を用いてのベンチマーク比較が行なえること。      | ■レベル 3  | 取組みなし。                                                |
|         | レベル3に加え、主要な用途別エネルギー消費の内訳※1)を把握して、<br>消費特性の傾向把握・分析を行い、妥当性が確認できること。 | レベル 4   | エネルギー消費に関する表示機器、負荷低減装置等を採用している。                       |
|         | レベル4に加え、主要な設備システムに関しては、システム効率※2)の<br>評価を行うことにより、システムの性能の評価が行えること。 | レベル 5   | エネルギーを管理する仕組みがあり、それにより消費エネルギーの削減<br>が可能である取組みがなされている。 |

- ※1)概ね、エネルギー消費全体の半分以上の用途構成の把握が可能なモニタリングが計画されていること。 □
- ※2) 概ね4種類以上の効率評価を行えること。また、空調や照明、換気など系統数が多い場合は、代表系統での評価から全体の推定を行なうことも可

| 効率評価の事例<br>設備 | 項目   | 評価項目        | 評価概要                                 | 備考              |
|---------------|------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
|               |      | 熱源機COP評価    | 製造熱量/熱源機消費エネルギー(1次エネルギー基準)/蓄熱槽有効蓄素   | L<br>N量/蓄熱槽利用効率 |
| 1             | 熱源設備 | 熱源システムCOP評価 | 製造熱量/熱源機+補機消費エネルギー(1次エネルギー基準)        | 地域冷暖房導入を含む      |
|               |      | 熱媒搬送WTF     | 搬送熱量/ポンプ消費エネルギー(2次エネルギー基準)           |                 |
|               |      | 空調機搬送ATF    | 搬送熱量/ファン消費エネルギー(2次エネルギー基準)           |                 |
| 2             | 空調設備 | 全熱交換器効果     | 削減熱量、エネルギー量                          |                 |
| 2             | 上例改佣 | 外気冷房効果      | 削減熱量、エネルギー量                          |                 |
|               |      | ビル用マルチCOP評価 | 個別分散空調システムの効率評価                      |                 |
| 3             | 換気設備 | 変風量制御の評価    |                                      |                 |
| 4             | 照明設備 | 各種制御の評価     | 昼光利用、人感センサーなどによる削減エネルギー量             |                 |
|               |      | 熱源機COP評価    | 製造熱量/熱源機消費エネルギー(1次エネルギー基準)           |                 |
| 5             | 給湯設備 | 熱源システムCOP評価 | 製造熱量/熱源機+補機消費エネルギー(1次エネルギー基準)        |                 |
|               |      | 熱媒搬送WTF     | 搬送熱量/ポンプ消費エネルギー(2次エネルギー基準)           |                 |
| 6             | 昇降機  | 各種管制運転効果    | 削減エネルギー量                             |                 |
|               |      | 太陽光発電設備評価   | 発電効率/定格効率/年間効率                       |                 |
| 7             | その他  | CGS評価       | 発電効率/総合効率/省エネルギー率                    |                 |
| ,             | COLE | 各種連携制御      | セキュリティ連動による消照効果/換気停止の効果等             |                 |
|               |      | その他         | 空調CO2制御効果、換気CO2制御効果、タスクアンビエント空調効果、タス | クアンビエント照明効果など   |

※効率評価に関しては、機器/器具付随の制御用センサーのデータを用いた評価も可とする。

### 4.2 運用管理体制

| J | 用自连件则   |                                                               |                |                                                                   |  |
|---|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--|
|   |         | 重み係数(既定) = 0.50                                               | 重み係数(既定)= 0.00 |                                                                   |  |
|   | レベル 4.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ                                               | レベル 3.0        | 住                                                                 |  |
| Ī | レベル 1   | 運用管理体制の計画を行っていない。                                             | レベル 1          | 取組みなし。                                                            |  |
|   | レベル 2   | 運用管理の組織、体制、管理方針が計画されている。                                      | レベル 2          | (該当するレベルなし)                                                       |  |
|   | レベル 3   | レベル2に加えて、運用管理体制が組織化され、責任者が指名されている                             | ■レベル 3         | 設備毎の取扱説明書が居住者に手渡されている。                                            |  |
|   | レベル 4   | レベル3に加えて年間エネルギー消費量の計算に基づく、建物全体のエネルギー消費量の目標値が計画され、建築主に提出されている。 | レベル 4          | レベル3に加え、省エネに関する住まい方について一般的な説明がすまい手になされている。                        |  |
|   |         | レベル4に加えて、運用時の定期的な設備性能検証、不具合是正等の具体的な実施方策が計画されている。(コミッショニング)    | レベル 5          | レベル3に加え、当該住宅に採用された設備や仕様に関して、個別の建物・生活スタイルごとに対応した適切な説明がすまい手になされている。 |  |

h27\_22.xlsx 採点LR2

### ■建物名称 キューピー神戸工場新築工事

### LR2 資源・マテリアル

色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと

実施設計段階

| -714    |                                            |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
|         |                                            |  |  |  |  |
| レベル 4.0 | レベル 4.0 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住                  |  |  |  |  |
| レベル 1   | 節水の仕組みなし。                                  |  |  |  |  |
| レベル 2   | (該当するレベルなし)                                |  |  |  |  |
| レベル 3   | 主要水栓に節水コマなどが取り付けられている。                     |  |  |  |  |
| ■レベル 4  | 4 節水コマなどに加えて、省水型機器(例えば擬音、節水型便器など)などを用いている。 |  |  |  |  |
| レベル 5   | (該当するレベルなし)                                |  |  |  |  |

## 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 1.2.1 雨水利用システム導入の有無

1.2.2 雑排水等利用システム導入の有無

| *************************************** | 10 5 4 5 13 MK           |                 |                    |  |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|--|
|                                         | 重み係数(既定) = 0.70          | 重み係数(既定) = 0.30 |                    |  |
| レベル 3.0                                 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住        | レベル 4.0         | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ    |  |
| レベル 1                                   | (該当するレベルなし)              | レベル 1           | (該当するレベルなし)        |  |
| レベル 2                                   | (該当するレベルなし)              | レベル 2           | (該当するレベルなし)        |  |
| ■レベル 3                                  | 雨水利用の仕組みなし。              | レベル 3           | 雑排水等を利用していない。      |  |
| レベル 4                                   | 雨水利用をしている。               | ■レベル 4          | 雑排水等を利用している。       |  |
| レベル 5                                   | 雨水利用によって雨水利用率の20%以上を満たす。 | レベル 5           | 2種類以上の雑排水等を利用している。 |  |

雨水利用率= 雨水利用予測量(m²) 全体の用水予測量(上水+雨水利用量+維排水利用量)(m²)

## 2 非再生性資源の使用量削減 2.1 材料使用量の削減

| 重み係数(既定) = 0.10 |                                                            |                            |       |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------------------|
| レベル 5.0         | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                                          | 備考                         | 対象外   | 学(小中高)                                         |
| レベル 1           | (該当するレベルなし)                                                | 主要構造部が木造躯体の時は<br>評価対象外とする。 | レベルコ  | 該当するレベルない                                      |
| レベル 2           | 主要構造部が非木造躯体(RC造/SRC造/S造)である場合で、評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント   |                            | レベルコ  | (該当するレベルなし)                                    |
| レベル 3           | 主要構造部が非木造躯体(RC造/SRC造/S造)である場合で、評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1ポイント以上 |                            |       | 学校施設として標準的な取り組<br>みをしている                       |
|                 | 主要構造部が非木造躯体(RC造/SRC造/S造)である場合で、評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント以上 |                            | レベルキ  | (該当するレベルなし)                                    |
| ■レベル 5          | 主要構造部が非木造躯体(RC造/SRC造/S造)である場合で、評価する取組み表の評価ポイントの合計値が5ポイント以上 |                            | レベル 5 | 主要構造部に強度の高い材料<br>を使用することにより、使用材<br>料の軽減化を図っている |

評価する取り組み

| 計画する取り組み    |                          |                                           |                |  |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|--|
| 採点          | 評価項目                     | 評価内容                                      | 評価ポイント         |  |
|             | 主要構造部が木造躯体の時             |                                           |                |  |
|             | ナ亜機体的はのついわけ し其準み中に B パナ  | Fc=36以上60未満 かつF=390以上                     | 1              |  |
| 1 ポイント      | 肋跃肋の基準強度ト>単位:N/mm*       | Fc=60以上100未満 かつF=490以上                    | 3              |  |
|             |                          | Fc=100以上 かつF=590以上                        | 4              |  |
|             | 主要構造躯体の鉄骨の基準強度F>単位:N/mm2 | F=325以上 355未満                             | 1              |  |
| 1 ポイント      |                          | F=355以上 440未満                             | 3              |  |
|             |                          | F=440以上                                   | 4              |  |
| 3 ポイント      | 主要構造躯体におけるその他の対策         | プレストレスコンクリートの使用 (部材断面を小さくする事で、使用材料の削減に寄与) | 1              |  |
|             |                          | その他これに準ずるもの                               | 取組み毎に<br>1ポイント |  |
| │ 合計= 5ポイント |                          |                                           |                |  |

### 2.2 既存建築躯体等の継続使用

|         | 重み係数(既定)= 0.20    |  |
|---------|-------------------|--|
| レベル 3.0 | 事·学·物·飲·会·病·木·工·住 |  |
| レベル 1   | (該当するレベルなし)       |  |
| レベル 2   | (該当するレベルなし)       |  |
| ■レベル 3  | 既存の建築躯体を再利用していない。 |  |
| レベル 4   | (該当するレベルなし)       |  |
| レベル 5   | 既存の建築躯体を再利用している。  |  |

h27 22.xlsx 採点LR2

### 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用

| レベル 5.0 事·学·物·飲·会·病·ホ·エ·住 |                                                                               | 備考 |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| レベル 1                     | (該当するレベルなし)                                                                   |    |  |
| レベル 2                     | (該当するレベルなし)                                                                   |    |  |
| レベル 3                     | レベル5は、スコアシートに<br>構造耐力上主要な部分にリサイクル資材をひとつも用いていない。 レポル5は、スコアシートに<br>したリサイクル資材名を記 |    |  |
| レベル 4                     |                                                                               |    |  |
| ■レベル 5                    | 構造耐力上主要な部分にリサイクル資材を用いている。                                                     |    |  |

該当資材がグリーン購入法における「特定調達品目」または「エコマーク商品」に認定されている場合、採用とみなす。

リサイクル資材の種類と採用した部位(30字以内) 電気炉酸化スラグ骨材

### リサイクル資材の例

| 7 7 1 7 7 7 PC P3 43 43 P3                      |             |  |
|-------------------------------------------------|-------------|--|
|                                                 | 品目名         |  |
| ①グリーン調達品目(公共工事)                                 |             |  |
| 高炉スラグ骨材                                         | フライアッシュセメント |  |
| フェロニッケルスラグ骨材                                    | エコセメント      |  |
| 銅スラグ骨材                                          | 製材          |  |
| 電気炉酸化スラグ骨材                                      |             |  |
| 高炉セメント                                          |             |  |
| ②エコマークを取得した「木材などを使用したボード」(エコマーク商品類型111)         |             |  |
| ③エコマークを取得した「間伐材、再・未利用木材などを使用した製品」(エコマーク商品類型115) |             |  |

のこれでは、サイヤルでは、サイヤルでは、またが、サイヤルでは、またが、サイヤルでは、またが、サイヤルでは、またが、サイヤルでは、またが、サイヤルでは、またが、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤがは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤがは、サイヤルでは、サイヤルでは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイヤがは、サイがは、サイがは、サイがは、サイヤがは、サイがは、サイがは、サイヤがは、サイがは、サイがは、サイがは、サイがは、サイがは、サイがは、

### 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用

|         | 重み係数(既定) = 0.20     |                                     |  |
|---------|---------------------|-------------------------------------|--|
| レベル 5.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住   | 備考                                  |  |
| レベル 1   | リサイクル資材を用いていない。     |                                     |  |
| レベル 2   | (該当するレベルなし)         | ──レベル3以上は、スコアシートに<br>採用したリサイクル資材名を記 |  |
| レベル 3   |                     |                                     |  |
| レベル 4   | リサイクル資材を2品目用いている。   |                                     |  |
| ■レベル 5  | リサイクル資材を3品目以上用いている。 |                                     |  |

該当資材がグリーン購入法における「特定調達品目」または「エコマーク商品」に認定されている場合、採用とみなす。

リサイクル資材の種類と採用した部位(30字以内) 高速シートシャッター、タイルカーペット、ロックウール化粧吸音板

| リサイクル資材の例                             |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 品目名                                   |                                 |
| グリーン調達品目                              |                                 |
| 建設汚泥再生処理土                             | 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)             |
| 土工用高炉水砕フラグ                            | 再生材料を用いた舗装用ブロック(プレキャスト無筋コンクリート) |
| 銅スラグを用いたケーソン中詰め材                      | 陶磁器質タイル                         |
| フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材                | 製材                              |
| 地盤改良用製鋼スラグ                            | 集成材                             |
| 再生加熱アスファルト混合物                         | 合板                              |
| 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物                      | 単板積層材                           |
| 鉄鋼スラグ混入路盤材                            | フローリング                          |
| 鉄鋼ズラグブロック                             | パーティクルボード                       |
| フライアッシュを用いた吹付けコンクリート                  | 木質系セメント板                        |
|                                       | ビニル系床材                          |
| エコマークを取得したタイル・ブロック(エコマーク商品類型109)      |                                 |
| タイル                                   | れんが                             |
| ブロック                                  |                                 |
| エコマークを取得した木材などを使用したボード(エコマーク商品類型111)  |                                 |
| ボード                                   |                                 |
| エコマークを取得した間伐材、再・未利用材などを使用した製品(エコマーク商品 |                                 |
| 屋外用品(土木建築用品:小丸太)                      | 屋内用品(ドア)                        |
| 屋外用品(土木建築用品:集成材)                      | 屋内用品(柱)                         |
| 屋外用品(土木建築用品:合板)                       | 屋内用品(梁)                         |
| 屋外用品(エクステリア)                          | 屋内用品(土台)                        |
| 屋内用品(床材)                              | 活性炭(調湿材)                        |
| 屋内用品(壁材などの内装材))                       | 土壌改良材                           |
| 屋内用品(ふすま枠)                            |                                 |
| エコマークを取得した建築製品(内装工事関係用資材)(エコマーク商品類型12 |                                 |
| 木質フローリング                              | 断熱材                             |
| 障子·襖                                  | 吸音材料・防音防振マット                    |
| 障子紙·襖紙                                | ビニル床材                           |
| ボード                                   | 階段滑り止め                          |
| 畳                                     | 点字鋲                             |
| 壁紙                                    | フリーアクセスフロア                      |
|                                       | アコーディオンドア                       |
| エコマークを取得した建築製品(外装、外溝関係用資材)(エコマーク商品類型) |                                 |
| ルーフィング                                | プラスチックデッキ材                      |
| 屋根材                                   | 木材・プラスチック再生複合                   |
| 外装材                                   |                                 |
| エコマークを取得した建築製品(材料系の資材)(エコマーク商品類型138)  |                                 |
| 建築用石材                                 | 宅地ます                            |
| 排水・通気用硬質ポリ塩化ビニル管                      |                                 |

- 尚、認定されたリサイクル資材は随時更新されているので、下記のHPを確認し評価を行うこと。
- ・グリーン購入法特定調達物品情報提供システム (http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/gpl-db/index.html)
- ・エコマーク事務局HP(財団法人日本環境協会) (http://www.ecomark.jp/search/search.php)

### 2.5 持続可能な森林から産出された木材

|                              | 重み係数既定)= 0.10                       |                    |  |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| <b>対象外</b> 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住 |                                     | 備考                 |  |
| レベル 1                        | (該当するレベルなし)                         |                    |  |
| レベル 2                        | 持続可能な森林から産出された木材を使用していない。           | 木材を使用していない時は評価 対象外 |  |
| レベル 3                        | 持続可能な森林から産出された木材を使用しているが、使用比率10%未満。 |                    |  |
| レベル 4                        |                                     |                    |  |
| レベル 5                        | 持続可能な森林から産出された木材の使用比率が50%以上。        |                    |  |

2.6 部材の再利用可能性向上への取組み

|   | 重み係数(既定) = 0.20 |                                                          |  |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------|--|
|   | レベル 5.0         | 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住                                        |  |
|   | レベル 1           | (該当するレベルなし)                                              |  |
|   | レベル 2           | (該当するレベルなし)                                              |  |
|   | レベル 3           | 解体時におけるリサイクルを促進する対策として、評価する取組みをひとつも行っていない。               |  |
|   | レベル 4           | 4 解体時におけるリサイクルを促進する対策として、評価する取組みを1ポイント以上実施している。          |  |
| ı | ■レベル 5          | <b>レ 5</b> 解体時におけるリサイクルを促進する対策として、評価する取組みを2ポイント以上実施している。 |  |

| <u> </u>    |                                               |   |    |
|-------------|-----------------------------------------------|---|----|
| 評価する取り組み 合計 |                                               | 3 | 項目 |
| 採用項目        | 評価内容                                          |   |    |
| 0           | 躯体と仕上げ材が容易に分別可能となっている                         |   |    |
| 0           | ○ 内装材と設備が錯綜せず、解体・改修・更新の際に、容易にそれぞれを取り外すことができる。 |   |    |
| 0           | 再利用できるユニット部材を用いている。                           |   |    |
|             | 構造部材あるいはそのユニットが容易に分解でき、再利用できる。                |   |    |

## 3 汚染物質含有材料の使用回避3.1 有害物質を含まない材料の使用

|         | 重み係数(既定) = 0.30                               |  |  |
|---------|-----------------------------------------------|--|--|
| レベル 3.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                             |  |  |
| レベル 1   | (該当するレベルなし)                                   |  |  |
| レベル 2   | 該当するレベルなし)                                    |  |  |
| ■レベル 3  | 化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別がない。または確認していない。   |  |  |
| レベル 4   | ▶ 4 化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が1つ以上~3つ以下ある。 |  |  |
| レベル 5   | レベル 5 化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が4つ以上ある。    |  |  |
| ない 項目   |                                               |  |  |

| 評価対象とする       | 達材種別   | 合計 0 場口         |  |
|---------------|--------|-----------------|--|
| 指定化学物質<br>の含有 | 分類     | 建材種別            |  |
|               | 接着剤    | ビニル床タイル・シート用接着剤 |  |
|               |        | タイル用接着剤         |  |
|               |        | 壁紙用接着剤          |  |
|               |        | フローリングボード用接着剤   |  |
|               | シーリング材 | サッシ用シーリング       |  |
|               |        | ガラス用シーリング       |  |
|               |        | タイル目地シーリング      |  |
|               |        | 打ち継ぎ目地          |  |
|               | 防水工事材料 | 防水工事のプライマー      |  |
|               |        | 塗膜防水の塗料         |  |
|               | 塗料     | 建具塗装(木製·金属製)    |  |
|               |        | 木部塗装(巾木・廻り縁など)  |  |
|               |        | 構造体の塗装          |  |
|               |        | 壁塗装             |  |
|               | 錆止め    | 躯体              |  |
|               |        | 躯体以外            |  |
|               | 塗り床    | 塗り床材            |  |
|               | 床仕上げ   | 床仕上げワックス        |  |
|               | 防腐剤    | 木部の防腐剤          |  |
|               |        |                 |  |

## 3.2 フロン・ハロンの回避 3.2.1 消火剤

### 3.2.2 発泡剤(断熱材等)

|       | 重み係数(既定)=                              | 0.33                                | 重み係数(既定) = 0.33 |                                                                          |  |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 対象外   | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                      | 備考                                  | レベル 4.0         | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                                                        |  |
| レベル 1 | ODP及びGWPが高いハロン消火剤を使用している(クリティカルユース含む)。 | 消火設備が全                              | レベル 1           | ODP=0.2以上の発泡剤を用いた断熱材等を使用している。                                            |  |
| レベル 2 | ハロゲン化物消火剤を使用している。                      | く無い場合やス                             | レベル 2           | ODP=0.2未満の発泡剤を用いた断熱材等を使用している。                                            |  |
| レベル 3 | (該当するレベルなし)                            | プリンクラーの<br>みの場合、ガ                   | レベル 3           | ODP=0.01未満の発泡剤を用いた断熱材等を使用している。                                           |  |
| レベル 4 | 不活性ガス消火剤を使用している。または、                   | ス消火設備が<br>ない場合は対<br>象外とする<br>消火器は対象 |                 | ODP=0.01未満かつ、GWPが低い発泡剤(GWP(100年値)が50<br>未満)を用いた断熱材等を使用している。              |  |
| レベル 5 | (該当するレベルなし)                            | 外とする                                | レベル 5           | ODP=0かつGWPが低い発泡剤(GWP(100年値)が1以下)を用いた断熱材等を使用している。あるいは発泡剤を用いた断熱材等を使用していない。 |  |

### 3.2.3 冷媒

| 0.2.0 7 page | 重み係数(既定) = 0.33                              |               |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|
| レベル 3.0      | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                            | 備考            |
| レベル 1        | (該当するレベルなし)                                  |               |
| レベル 2        | HCFCの冷媒を使用している。                              |               |
| ■レベル 3       | ODP=0の冷媒を使用している。                             | 冷媒ガスを使用していない場 |
| レベル 4        | 自然冷媒・新冷凍システム(ODP=0)を使用し、かつGWP50未満の冷媒を使用している。 | 合は、評価対<br>象外  |
| レベル 5        | (該当するレベルなし)                                  |               |

### ハロン消火剤の使用が認められるクリティカルユース用途 消防予第87号 消防危第84号(平成17年4月28日)

| / ID | 「ロンカ人別の使用が認められるシケノイカルニース用途・用例上第013 用例に第013 (干成17千1月20日) |                                                             |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 使用用途の種类                                 |                                                         | 用途例                                                         |  |  |  |
| 通信機関係等                                  | 通信機械室等                                                  | 通信機械室、無線機室、電話交換室、磁気ディスク室、電算機室、テレックス室、電話局切換室、通信機調整室、データプリント室 |  |  |  |
|                                         | 放送室等                                                    | TV中継室、リモートセンター、スタジオ、照明制御室、音響機器室、調整室、モニター室、放送機材室             |  |  |  |
|                                         | 制御室等                                                    | 電力制御室、操作室、制御室、管制室、防災センター、動力計器室                              |  |  |  |
| フィルム等保管庫                                |                                                         | フィルム保管庫、調光室、中継台、VTR室、テープ室、映写室、テープ保管庫                        |  |  |  |
|                                         | 危険物施設の計器室等                                              | 危険物施設の計器室                                                   |  |  |  |
| 歴史的遺産等                                  | 美術品展示室等                                                 | 重要文化財、美術品保管庫、展覧室、展示室                                        |  |  |  |
| その他                                     | 加工·作業室等                                                 | 輪転機が存する印刷室                                                  |  |  |  |
| 駐車場                                     | 駐車場等                                                    | 自走式駐車場、機械式駐車場(防護区画内に人が乗り入れるものに限る。)                          |  |  |  |

### プラスチック系発泡断熱材に使用された発泡剤種類

| ノフハノフノ水元の関系の可に及用ですがこのだ |          |                                               |       |            |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------|-------|------------|
| 発泡断熱材種別                | 使用年代     | 発泡剤物質名                                        | ODP   | GWP(100年値) |
| ウレタンフォーム               | 1995年以前  | CFC-11                                        | 1     | 4,750      |
|                        | 2000年代初頭 | HCFC-141b                                     | 0.11  | 725        |
| ウレタン変性イソシアヌレートフォーム     | 次世代      | HFC-134a                                      | 0     | 1,430      |
|                        |          | HFC-245fa                                     | 0     | 560        |
|                        |          | シクロペンタン C <sub>5</sub> H <sub>10</sub>        | 0     | 3          |
| スチレンオレフィンフォーム          | 1995年以前  | CFC-12                                        | 1     | 10,900     |
|                        | 2000年代初頭 | HCFC-142b                                     | 0.065 | 2,310      |
|                        | 次世代      | HFC-134a                                      | 0     | 1,430      |
| フェノールフォーム              | 1995年以前  | CFC-113                                       | 0.8   | 6,130      |
|                        | 2000年以降  | メチクロ(ジクロロメタン) CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> | 0     |            |
|                        |          |                                               |       |            |

## 各種発泡ガスのODPとGWP

| 合性光池ハAV.   |        |            |        |             |
|------------|--------|------------|--------|-------------|
| 物質         | 大気寿命   | ODP(CFC基準) | 100年   | 備考          |
| CFC-11     | 50     | 1          | 4,750  | レベル1(フロン)   |
| CFC-12     | 120    | 1          | 10,900 |             |
| CFC-113    | 85     | 0.8        | 6,130  |             |
| CFC-114    | 300    | 1          | 10,000 |             |
| CFC-115    | 1700   | 0.6        | 7,370  |             |
| HCFC-22    | 13.3   | 0.055      | 1,810  | レベル2(フロン)   |
| HCFC-123   | 1.4    | 0.02~0.06  | 77     |             |
| HCFC-124   | 5.9    | 0.022      | 609    |             |
| HCFC-141b  | 9.4    | 0.11       | 725    |             |
| HCFC-142b  | 19.5   | 0.065      | 2,310  |             |
| HCFC-225ca | 2.5    | 0.25       | 122    |             |
| HCFC-225cb | 2.6    | 0.033      | 595    |             |
| HFC-23     | 264    | 0          | 14,800 | レベル3(代替フロン) |
| HFC-32     | 5.6    |            | 675    |             |
| HFC-125    | 32.6   |            | 3,500  |             |
| HFC-134a   | 14.6   |            | 1,430  |             |
| HFC-143a   | 48.3   |            | 4,470  |             |
| HFC-152a   | 1.5    |            | 124    |             |
| HFC-227ea  | 36.5   |            | 3,220  |             |
| HFC-236fa  | 209    |            | 9,810  |             |
| HFC-245ca  | 6.6    |            | 560    |             |
| FC-14      | 50,000 | 0          | 6,500  | レベル3        |
| FC-116     | 10,000 |            | 9,200  |             |
| FC-218     | 2,600  |            | 7,000  |             |
| FC-C318    | 3,200  |            | 8,700  |             |

■建物名称 キューピー神戸工場新築工事

## LR3 敷地外環境

色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと **実施設計段階** 

### 1 地球温暖化への配慮

|         | 重み係数(既定) = 0.33                      |         |
|---------|--------------------------------------|---------|
| レベル 3.4 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                    |         |
| レベル 1   | ライフサイクルCO2排出率が、一般的な建物(参照値)に対して125%以上 |         |
| レベル 2   |                                      | <各レベル間を |
| ■レベル 3  | ライフサイクルCO2排出率が、一般的な建物(参照値)と同等        | 直線補完し   |
| レベル 4   |                                      | 小数点を評価> |
| レベル 5   | ライフサイクルCO2排出率が、一般的な建物(参照値)に対して50%以下  |         |

| ライフサイクルCO₂概算値 |    |          | kg−CO₂/年㎡ |    |     |
|---------------|----|----------|-----------|----|-----|
|               | 建設 | 修繕·更新·解体 | 運用        | 合計 | 排出率 |

| ライフサイクルCO₂排出率に | もづくスコア換算 |
|----------------|----------|
| 換算スコア=         | 3.4      |
|                |          |

 建設
 修繕・更新・解体
 運用
 合計
 排出率

 参照値
 19.18
 9.16
 30.04
 58.37
 100%

 評価対象
 19.18
 9.16
 24.04
 52.38
 90%

### 2 地域環境への配慮

### 2.1 大気汚染防止

|         | 重み係数(既定) = 0.25                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レベル 3.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住                                                                                           |
| レベル 1   | NOx、SOx、ばいじんについて、発生源におけるガス又はばいじんの濃度が、大気汚染防止法、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン(環境省)ならびに地域の条例等で定められる現行の排出基準を上回っている。      |
| レベル 2   | (該当するレベルなし)                                                                                                 |
|         | NOx、SOx、ばいじんについて、発生源におけるガス又はばいじんの濃度が、大気汚染防止法、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン(環境省)ならびに地域の条例等で定められる現行の排出基準以下に抑えられている。   |
| レベル 4   | NOx、SOx、ばいじんについて、発生源におけるガス又はばいじんの濃度が、大気汚染防止法、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン(環境省)ならびに地域の条例等で定められる現行の排出基準より大幅に抑えられている。 |
| レベル 5   | 燃焼機器を使用しておらず、対象建築物の仮想閉空間から外部空間に対して大気汚染物質を全く発生しない。                                                           |

h27\_22.xlsx 採点LR3

## 2.2 温熱環境悪化の改善

|         | 重み係数(既定) = 0.50               |
|---------|-------------------------------|
| レベル 4.0 | 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住             |
| レベル 1   | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント     |
| レベル 2   | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1~5ポイント   |
| レベル 3   | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が6~12ポイント  |
| ■レベル 4  | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が13~19ポイント |
| レベル 5   | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が20ポイント以上  |

### 評価する取組み

| 採点      |                             | 評価項目                                      | 評価内容                                                                                                           | 評価ポイント |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 ポイント  | I温熱環境の事<br>前調査              | 1)地域の温熱環境状況に関する<br>事前調査の実施                | ①近くの気象台データや地域気象観測データ(アメダスデータ)等の<br>既存データを用いて風向風速卓越風などの風環境を把握している<br>場合(1ポイント)<br>②①に加えさらに現地測定を行った場合や広域気象データや地形 | 1~2    |
|         |                             |                                           | はひに加えさらに現地測定を行うに場合や仏域気象テータや地形データに基づいた広域大気環境予測システムで補完してより詳細に調査した場合(2ポイント)                                       |        |
| 1 ポイント  |                             |                                           | ①建築物の配置形状計画に当たっては風下となる地域への風の<br>通り道を遮らないよう工夫する<br>・風下地域への風の通り道と特に関係しない場合(1ポイント)                                | 1~2    |
|         |                             |                                           | ・風下地域への風の通り道を遮らないよう配慮している場合(2ポイント)<br>②夏期の卓越風向に対する建築物の見付け面積を小さくするよう                                            |        |
| 0 ポイント  |                             | 2)風下となる地域への風通しに<br>配慮し敷地外への熱的な影響を<br>低減する | 努める<br>卓越風向に対する建築物の見付面積比が<br>-60%以上80%未満の場合(1ポイント)<br>-40%以上60%未満の場合(2ポイント)<br>-40%以上60%未満の場合(2ポイント)           | 1~3    |
|         |                             |                                           | ③風を回復させるよう建築物の高さ形状建築物間の隣棟間隔等を<br>エ夫する                                                                          |        |
| 3 ポイント  |                             |                                           | 隣棟間隔指標Rwが -0.3以上0.4未満の場合(1ポイント) -0.4以上0.5未満の場合(2ポイント) -0.5以上の場合(3ポイント)                                         | 1~3    |
|         |                             |                                           | ①地表面の被覆材に配慮する                                                                                                  |        |
| 2 ポイント  |                             | 3)地表面被覆材に配慮し敷地外<br>への熱的な影響を低減する           | 地表面対策面積率が<br>-15%以上30%未満の場合(1ポイント)<br>-30%以上45%未満の場合(2ポイント)<br>-45%以上の場合(3ポイント)                                | 1~3    |
| . 10 4. | II敷地外への熱<br>的な影響を低<br>減する対策 |                                           | ①屋根面の緑化等と高反射材料を選定するように努める<br>屋根面対策面積率が                                                                         |        |
| 1 ポイント  |                             | 4)建築外装材料等に配慮し敷地                           | - 20%未満の場合(1ポイント)<br>- 20%以上40%未満の場合(2ポイント)<br>- 40%以上の場合(3ポイント)                                               | 1~3    |
|         |                             | 外への熱的な影響を低減する                             | ②外壁面の材料に配慮する                                                                                                   |        |
| 0 ポイント  |                             |                                           | 外壁面対策面積率が<br>-10%未満の場合(1ポイント)<br>-10%以上20%未満の場合(2ポイント)<br>-20%以上の場合(3ポイント)                                     | 1~3    |
|         |                             |                                           | ①建築物の外壁窓等を通しての熱損失の防止及び空気調和設備<br>等に係るエネルギーの効率的利用のための措置を講じる                                                      |        |
| 2 ポイント  |                             | 5)建築設備から大気への排熱量                           | 「LR1エネルギー」のスコア(評価結果)が<br>・3.0以上4.0未満(1ポイント)<br>・4.0以上4.5未満(2ポイント)<br>・4.5以上(3ポイント)                             | 1~3    |
|         |                             | を低減する                                     | ②建築設備に伴う排熱は低温排熱にすること等により気温上昇の抑制に努める                                                                            |        |
| 3 ポイント  |                             |                                           | 気温上昇の抑制に努めるため ・標準的な工夫をしている場合(1ポイント) ・中間的な工夫をしている場合(2ポイント) ・全面的な工夫をしている場合(3ポイント)                                | 1~3    |
| 0 ポイント  | Ⅲ効果の確認                      | 6)シミュレーション等による温熱                          | ①風向きに対する配置や形状の工夫を机上で検討(机上予測)している場合(1ポイント)                                                                      | 1~2    |
|         | III/J木V/IE応                 | 環境悪化改善の効果の確認                              | ②敷地周辺の地形建物緑地等の現況と計画建物に対して流体数値シミュレーション等を行って影響を予測している場合(2ポイント)                                                   | 12     |
| 合計=     |                             | 13 ポイント                                   |                                                                                                                |        |

採点LR3 h27\_22.xlsx

## 2.3 地域インフラへの負荷抑制 2.3.1 雨水排水負荷低減

|       | 重み係数(既定) = 0.25                      |           |
|-------|--------------------------------------|-----------|
| 対象外   | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住 〈行政指導がある場合〉        | 行政指導がない場合 |
| レベル 1 | (該当するレベルなし)                          |           |
| レベル 2 | (該当するレベルなし)                          |           |
| レベル 3 | 指導された規模の流出抑制対策を実施している。               | 評価対象外     |
| レベル 4 | 指導された規模を満たしており、かつそれ以上の雨水処理対策を実施している。 |           |
| レベル 5 | (該当するレベルなし)                          |           |

### 2.3.2 汚水処理負荷抑制

|         | 重み係数(既定) = 0.25                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| レベル 4.0 | 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住                                  |
| レベル 1   | (該当するレベルなし)                                        |
| レベル 2   | (該当するレベルなし)                                        |
| レベル 3   | 水質汚濁防止法あるいは下水道法、または地方公共団体等で定める排出基準のうち厳しい基準を満たしている。 |
| ■レベル 4  | 排出基準を満たした上でそれ以上の特別な工夫を実施し、汚水処理負荷を高く抑制している。         |
| レベル 5   | (該当するレベルなし)                                        |

### 2.3.3 交通負荷抑制

|         | 重み係数(既定) = 0.25             |
|---------|-----------------------------|
| レベル 5.0 | 事·学·物·飲·会·病·木·工·住           |
| レベル 1   | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント   |
| レベル 2   | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1ポイント   |
| レベル 3   | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が2ポイント   |
| レベル 4   | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント   |
| ■レベル 5  | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が4ポイント以上 |

### 評価する取組み

| 採点         | 評価項目                    | 評価内容                                                                     | 評価ポイント |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 ポイント     | 1 自転車の利用(代替交通手段の利用)に関する | 1) 建物利用者のための適切な量の自転車置場(バイク置場を含む)の確保、駐輪場利用者の利便性への配慮(出し入れし易さ、利用し易い位置にあるなど) | 1      |
| 取組み 0 ポイント |                         | 2) その他(記述)                                                               | 1      |
| 1 ポイント     |                         | 1) 適切な量の駐車スペースの確保(周辺道路に渋滞や路上駐車などを発生させないための措置として)                         | 1      |
| 1 ポイント     |                         | 2) 管理用車両や荷捌き用車両の駐車施設の確保                                                  | 1      |
| 1 ポイント     | II 駐車場の確保に関する取組み        | 3) 駐車場の導入路(出入り口など)の位置や形状・数への配慮(周辺道路の渋滞緩和に資するもの)                          | 1      |
| 0 ポイント     |                         | 4) その他(記述)                                                               | 1      |
| 合計=        | 4 ポイント                  |                                                                          |        |

### 2.3.4 廃棄物処理負荷抑制

| 2.3.4 房果物泡柱具间仰刷 |                             |                             |  |  |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
|                 | 重み係数(既定) = 0.25             |                             |  |  |
| レベル 5.0         | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住           | 住                           |  |  |
| レベル 1           | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1ポイント以下 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント   |  |  |
| レベル 2           | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が2ポイント   | 詳価する取組み表の評価ポイントの合計値が「ポイント   |  |  |
| レベル 3           | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント   | 評価する取組み表の評価ボイントの合計値が2ポイント   |  |  |
| レベル 4           | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が4ポイント   | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント   |  |  |
| ■レベル 5          | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が5ポイント以上 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が4ポイント以上 |  |  |

### 評価する取組み

| 採点     | 評価項目                          | 評価内容                                                            | 評価ポイント |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1 ポイント | Iゴミの種類や量の推計                   | 1)ゴミ処理負荷低減対策の計画のために、敷地内(室内・室外)から日常的に発生するゴミの種類や量を推計している場合。       | 1      |
| 1 ポイント |                               | 2)室内および室外にゴミの多種分別回収が可能なストックスペース<br>を計画している場合                    | 1      |
| 1 ポイント | II 分別回収を推進するための空間整備や設備の<br>設置 | 3)室内や室外にゴミの分別回収容器・ボックスの設置を計画している場合                              | 1      |
| 1 ポイント |                               | 4)有価物の計画的な回収を計画している場合(集団回収など)                                   | 1      |
| 0 ポイント | Ⅲゴミの減容化・減量化、あるいは堆肥化するた        | 5)生ゴミの減容化・減量化、堆肥化対策を計画している場合(ディスポーザー、生ゴミの自家処理・コンポスト化、バイオマス利用など) | 1      |
| 1 ポイント | めの設備の設置                       | 6)ビン・缶類などの減容化・減量化対策を計画している場合                                    | 1      |
| 合計=    | 5 ポイント                        |                                                                 |        |

h27\_22.xlsx 採点LR3

# 3 周辺環境への配慮 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 3.1.1 騒音

|         | 重み係数(既定)= 0.33                                                            |             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| レベル 3.0 | 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住                                                         | 規制対象建物以外の場合 |
| レベル 1   | 騒音規制法または大規模小売店舗立地法に定める現行の規制基準注* <sup>1</sup> を上回っている                      |             |
| レベル 2   | (該当するレベルなし)                                                               |             |
| ■レベル 3  | 騒音規制法または大規模小売店舗立地法に定める現行の規制基準注*「以下に抑えられている                                | レベル3        |
| レベル 4   | (該当するレベルなし)                                                               |             |
| レベル 5   | 騒音規制法または大規模小売店舗立地法に定める現行の規制基準注* <sup>1</sup> より大幅注* <sup>2</sup> に抑えられている |             |

<sup>\*\*\*</sup> 別利基準は現行の値とし、現行基準以前に設置された施設についても現行の基準で評価する(屋間、朝・夕、夜間とも)。

\*\*\*2)レベル5については、[現行の基準値 - 10dB]以下に抑えられている場合とする(屋間、朝・夕、夜間とも)。

### 騒音に関する規制基準値

昼間(am8時~pm7時)、朝·夕(am6時~am8時、pm7時~pm10時)、夜間(pm10時~翌朝6時)のいずれの計測時も下記を満たしていること

|       |                | 第1種区域          |                |                | 第2種区域          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 昼間             | 朝・夕            | 夜間             | 昼間             | 朝・夕            | 夜間             |
| レベル 1 | レベル3を<br>満たさない | レベル3を<br>満たさない | レベル3を<br>満たさない | レベル3を<br>満たさない | レベル3を<br>満たさない | レベル3を<br>満たさない |
| レベル 2 |                |                |                |                |                |                |
| レベル 3 | 45dB以下         | 40dB以下         | 40dB以下         | 50dB以下         | 45dB以下         | 45dB以下         |
| レベル 4 |                |                |                |                |                |                |
| レベル 5 | 35dB以下         | 30dB以下         | 30dB以下         | 40dB以下         | 35dB以下         | 35dB以下         |
|       |                | 第3種区域          |                |                | 第4種区域          |                |
|       | 昼間             | 朝・夕            | 夜間             | 昼間             | 朝・夕            | 夜間             |
| レベル 1 | レベル3を<br>満たさない | レベル3を<br>満たさない | レベル3を<br>満たさない | レベル3を<br>満たさない | レベル3を<br>満たさない | レベル3を<br>満たさない |
| レベル 2 |                |                |                |                |                |                |
| レベル 3 | 60dB以下         | 55dB以下         | 50dB以下         | 70dB以下         | 60dB以下         | 55dB以下         |
| レベル 4 |                |                |                |                |                |                |
| レベル 5 | 50dB以下         | 45dB以下         | 40dB以下         | 60dB以下         | 50dB以下         | 45dB以下         |

### 3.1.2 振動

|     | -   | 重み係数(既定) = 0.33                  |                                     |
|-----|-----|----------------------------------|-------------------------------------|
| 対象を | 外   | 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住                | 規制対象建物以外の場合                         |
| レベル | ۱ ا | 振動規制法に定める現行の規制基準*1を上回っている        |                                     |
| レベル | 2   | (該当するレベルなし)                      | 振動規制法に定める特定施設を                      |
| レベル | 3   | 振動規制法に定める現行の規制基準*1以下に抑えられている     | 含む建物を対象とする。これらに<br>  当てはまらない場合は対象外と |
| レベル | 4   | (該当するレベルなし)                      | する。                                 |
| レベル | 5   | 振動規制法に定める現行の規制基準*1より大幅*2に抑えられている |                                     |

昼間(am8時~pm7時)、夜間(pm7時~翌朝8時)のいずれの時間も下記の基準を満たしていること

| 重用(allio时、pill/時)、技間(pill/時、 空前の時/のにすれの時間も下記の基準を制/ことに、ること |                |                |  |                |                |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|
|                                                           |                | 第1種区域          |  | 第2種区域          |                |  |
|                                                           | 昼間             | 夜間             |  | 昼間             | 夜間             |  |
| レベル 1                                                     | レベル3を<br>満たさない | レベル3を<br>満たさない |  | レベル3を<br>満たさない | レベル3を<br>満たさない |  |
| レベル 2                                                     |                |                |  |                |                |  |
| レベル 3                                                     | 60dB以下         | 55dB以下         |  | 65dB以下         | 60dB以下         |  |
| レベル 4                                                     |                |                |  |                |                |  |
| レベル 5                                                     | 55dB以下         | 50dB以下         |  | 60dB以下         | 55dB以下         |  |

### 3.1.3 悪臭

|       | 重み係数(既定) = 0.33                                 |             |
|-------|-------------------------------------------------|-------------|
| 対象外   | 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住                               | 規制対象建物以外の場合 |
| レベル 1 | 悪臭防止法に定める現行の特定悪臭物質の濃度の許容限度及び臭気指数の許容限度を下回るレベルである |             |
| レベル 2 | (該当するレベルなし)                                     |             |
| レベル 3 | 悪臭防止法に定める特定悪臭物質の濃度の許容限度及び臭気指数の許容限度を満たしている       | 評価対象外       |
| レベル 4 | (該当するレベルなし)                                     |             |
| レベル 5 | (該当するレベルなし)                                     |             |

## 3.2 風害・砂塵、日照阻害の抑制

|         | 重み係数(既定)= 0.70                                                                                                  |                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| レベル 3.0 | 事·学·物·飲·会·病·ホ·工·住                                                                                               | 備考                                             |
| レベル 1   | 強風域の発生などについての事前調査や風害抑制対策を行っていない。                                                                                |                                                |
|         | 事前調査や低減・回避対策等は行っているが、評価を行っていない。又は机上予測に基づいて風力階級による評価を<br>行っているが、一部悪化している、又は立地に対応する風環境のランクを下回る測定点がある。             |                                                |
|         | 事前調査や予防計画や低減・回避対策等は行っている。そして机上予測に基づいて風力階級による評価を行い、結果として悪化していない。又は風環境評価指標によるランク評価を行い、結果として立地に対応する風環境のランクを確保している。 | 風害対策に対する要請がない。<br>または、自主的な対策を評価し<br>ない場合は、レベル3 |
|         | 事前調査や予防計画や低減・回避対策を行っており、風環境評価指標によるランク評価を行っている。その結果、一部<br>に立地に対応する風環境のランクより上のランクがある。                             |                                                |
|         | 事前調査や予防計画や低減・回避対策を行っており、風環境評価指標によるランク評価を行っている。その結果、立地<br>に対応する風環境のランクより上のランクにある。                                |                                                |

h27\_22.xlsx 採点LR3

### 3.2.2 砂塵の抑制

| U.Z.Z.  | PT P1                                  |
|---------|----------------------------------------|
|         | 重み係数(既定) = 0.00                        |
| レベル 3.0 | 学(小中高)                                 |
| レベル 1   | (評価ポイント 0)                             |
| レベル 2   | 校庭からの砂塵に対する取組みが十分ではない。(評価ポイント1)        |
| ■レベル 3  | 校庭からの砂塵に対して、標準的な取組みが行われている。(評価ポイント2)   |
| レベル 4   | 校庭からの砂塵に対して、標準以上の取組みが行われている。(評価ポイント3)  |
| レベル 5   | 校庭からの砂塵に対して、充実した取組みが行われている。(評価ポイント4以上) |

### 評価する取組み

| 採点     | 評価項目                 | 評価内容                                | 評価ポイント |  |  |
|--------|----------------------|-------------------------------------|--------|--|--|
| 2 ポイント | 1 大阪のついが座のたけによるい     | 1)校庭の周囲に防砂林や防砂ネットを整備し、砂塵の飛散を抑制している。 | 1      |  |  |
|        |                      | 2)校庭の周囲を建物で囲い、砂塵の発生や飛散を抑制している。      | 2      |  |  |
| 0 ポイント | Ⅱ 校庭を砂塵が発生しない仕上げとする。 | 1)校庭にスプリンクラーを設置し、砂塵の発生を抑制している。      | 1      |  |  |
|        |                      | 2)校庭を砂塵が発生しにくい舗装としている。              | 2      |  |  |
|        |                      | 3) 校庭を砂塵が発生しない舗装または芝生としている。         | 4      |  |  |
| 合計=    | 2 ポイント               |                                     |        |  |  |

### 3.2.3 日照阴害の抑制

| 重み係数(既定) = 0.30 |                                |  |
|-----------------|--------------------------------|--|
| レベル 3.0         | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住              |  |
| レベル 1           | (該当するレベルなし)                    |  |
| レベル 2           | (該当するレベルなし)                    |  |
| ■レベル 3          | 日影規制を満たしている、または当該敷地に日影規制が無い場合。 |  |
| レベル 4           | 日影規制に対して1ランク上*の基準を満たしている       |  |
|                 | (該当するレベルなし)                    |  |

と日照阻害の抑制において、1ランク上とは、例えば近隣商業地域で日影規制が5時間/3時間(5m、10m)の場合、それより1つ厳しい基準が準住居地域で、4時間/2.5時間とすると、準住居地域の日影規制を満たしている場合である。

## 3.3 光害の抑制 3.3.1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策

|         | 重み係数(既定) = 0.70           |  |  |
|---------|---------------------------|--|--|
| レベル 5.0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・エ・住         |  |  |
| レベル 1   | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント |  |  |
| レベル 2   | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1ポイント |  |  |
| レベル 3   | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が2ポイント |  |  |
| レベル 4   | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント |  |  |
| ■レベル 5  | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が4ポイント |  |  |

## 評価する取組み

| 採点     | 評価内容                                               |     |  |
|--------|----------------------------------------------------|-----|--|
|        | 1) 屋外照明および屋内照明のうち外に漏れる光                            |     |  |
| 2 ポイント | 「光害対策ガイドライン」のチェックリストを満たしている項目が一部である。(1ポイント)        | 1~2 |  |
|        | 「光害対策ガイドライン」のチェックリストの項目の過半を満たしている。(2ポイント)          |     |  |
|        | 2) 広告物照明における光害対策                                   |     |  |
| 2 ポイント | 広告物照明について「広告物照明の扱い」の配慮事項の一部を満たしている。(1ポイント)         | 1~2 |  |
|        | 「広告物照明の扱い」の配慮事項の過半を満たしている場合、または広告物照明を行っていない(2ポイント) |     |  |
| 合計=    | 4ポイント                                              |     |  |

### 3.3.2 昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策

| 重み係数(既定) = 0.30 |                                                       |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--|
| レベル 3.0         | 事·学·物·欽·会·病·ホ·工·住                                     |  |
| レベル 1           | (該当するレベルなし)                                           |  |
| レベル 2           | (該当するレベルなし)                                           |  |
| ■レベル 3          | レベル4を満たさない                                            |  |
| レベル 4           | 建物外壁(ガラスを含む)の反射光(グレア)の発生を低減させる取組みを行っている。              |  |
| レベル 5           | レベル4に加え、シミュレーションの実施等により大幅な低減効果を確認するなど、より高度な取組みを行っている。 |  |